## **RICOH**



## RICOH MP 1601/MP 1301シリーズ

使用説明書 〈ネットワークの接続/システム初期設定〉

# 目次

| 初期設定を変更する                   | 8  |
|-----------------------------|----|
| 初期設定の変更                     | 8  |
| 初期設定の終了                     | 9  |
| P アドレスについて                  | 9  |
| 1. システム初期設定                 |    |
| 基本設定                        |    |
| 用紙設定                        | 17 |
| 給紙先の表示と設定について               | 21 |
| 時刻タイマー設定                    | 22 |
| インターフェース設定                  | 25 |
| ネットワーク                      | 25 |
| パラレルインターフェース                | 31 |
| 無線 LAN                      | 32 |
| リスト印刷                       | 34 |
| ファイル転送設定                    | 35 |
| 管理者用設定                      | 42 |
| LDAP サーバーを設定する              | 54 |
| LDAP サーバーを登録する              | 54 |
| 登録した LDAP サーバーを変更する         | 58 |
| 登録した LDAP サーバーを消去する         | 59 |
| レルムを設定する                    | 60 |
| レルムを登録する                    | 60 |
| 登録したレルムを変更する                | 61 |
| 登録したレルムを消去する                | 61 |
| 2. 接続と設定                    |    |
| ー<br>インターフェースを接続する          | 63 |
| GigaBit イーサネットインターフェースに接続する | 64 |
| USB(B コネクター)インターフェースに接続する   | 65 |
| USB ホストインターフェースに接続する        | 66 |
| IEEE 1284 インターフェースに接続する     | 67 |
| 無線 LAN インターフェースの接続を確認する     | 68 |
| ネットワークの設定                   | 71 |
| 本機以外からの設定方法                 | 72 |

| インターフェース設定                     | 72  |
|--------------------------------|-----|
| ファイル転送設定                       | 74  |
| 電話回線および電話機との接続                 | 76  |
| 電話回線と接続する                      | 76  |
| 電話機を接続する                       | 76  |
| 電話回線の種別を設定する                   | 77  |
| ハンドセットを設定する                    | 77  |
| 3. プリントサーバーの準備                 |     |
| Windows ネットワークプリンターを設定する       |     |
| NetWare をプリントサーバーとして使用する       | 80  |
| NetWare 6.5 のとき                | 80  |
| NetWare 6.5 のピュア IP 環境のとき      | 81  |
| Netware をリモートプリンターとして使用する      | 84  |
| Netware 6.5 のとき                | 84  |
| 4. 機器の監視                       |     |
|                                | 87  |
| Web Image Monitor のトップページを表示する | 88  |
| ゲストモードと管理者モード                  | 90  |
| 管理者モードでアクセスする                  | 90  |
| Web Image Monitor の設定項目一覧      | 91  |
| Web Image Monitor のヘルプについて     | 97  |
| 機器の状態をメールで通知する                 | 100 |
| メール通知用アカウントの設定                 | 102 |
| メールの認証について                     | 102 |
| 自動メール通知の設定                     | 104 |
| 要求時メール通知の設定                    | 105 |
| 要求メールの書式について                   | 106 |
| telnet を使用する                   | 107 |
| telnet 操作の流れ                   | 107 |
| access                         | 108 |
| appletalk                      | 109 |
| authfree                       | 109 |
| autonet                        | 110 |

| bmlinks     | 111 |
|-------------|-----|
| bonjour     | 112 |
| btconfig    | 114 |
| devicename  | 114 |
| dhcp        | 114 |
| dhcp6       | 115 |
| diprint     | 116 |
| dns         | 117 |
| domainname  | 119 |
| etherauth   | 119 |
| etherconfig | 120 |
| help        | 120 |
| hostname    | 120 |
| http        | 121 |
| ifconfig    | 121 |
| info        | 123 |
| ipp         | 123 |
| ipsec       | 124 |
| ipv6        | 124 |
| logout      | 124 |
| lpr         | 124 |
| netware     | 125 |
| passwd      | 126 |
| pathmtu     | 127 |
| prnlog      | 127 |
| rhpp        | 128 |
| route       | 128 |
| set         | 130 |
| show        | 133 |
| slp         | 133 |
| smb         | 134 |
| snmp        | 135 |
| sntp        | 139 |
| spoolsw     | 139 |

| ssdp                               | 140 |
|------------------------------------|-----|
| ssh                                | 141 |
| status                             | 142 |
| syslog                             | 142 |
| upnp                               | 142 |
| web                                | 142 |
| wiconfig                           | 143 |
| wins                               | 147 |
| wsmfp                              | 147 |
| 8021x                              | 149 |
| SNMP を使用する                         | 151 |
| ネットワーク経由で確認できる情報                   | 152 |
| 機器の状態                              | 152 |
| 機器情報                               | 154 |
| 取得情報の内容                            | 156 |
| プリントジョブ情報                          | 156 |
| プリントログ情報                           | 156 |
| ネットワークインターフェースボードの情報               | 157 |
| メッセージー覧                            | 165 |
| システムログ情報                           | 165 |
| 5. 宛先・ユーザーを登録する                    |     |
|                                    |     |
| ユーザー名や宛先を管理する                      | 180 |
| ワンタッチでファクスを送信する                    | 181 |
| ワンタッチでメールを送信する                     | 181 |
| ワンタッチでファイルをフォルダーに直接送信する            | 181 |
| 成りすまし送信や、本機から共有フォルダーへの未承認アクセスを防止する | 182 |
| 本機の利用者および使用状況を管理する                 | 182 |
| ユーザー情報の登録                          | 183 |
| 名前を登録する                            |     |
| 名前を変更する                            |     |
| 登録番号を変更する                          |     |
| ユーザーの並び順を入れ替える                     | 185 |

| 見出しを編集する          | 186 |
|-------------------|-----|
| ユーザーを消去する         | 187 |
| ユーザーコード認証について     | 188 |
| ユーザーコードを登録する      | 188 |
| ユーザーコードを変更する      | 190 |
| ユーザーコードを消去する      | 191 |
| ユーザー別にカウンターを表示する  | 192 |
| ユーザー別カウンターを印刷する   | 192 |
| カウンターをクリアする       | 195 |
| ファクス宛先について        | 197 |
| ファクス番号を登録する       | 199 |
| ファクス番号を変更する       | 200 |
| ファクス番号を消去する       | 203 |
| IP-ファクス宛先を登録する    | 203 |
| IP-ファクス宛先を変更する    | 205 |
| IP-ファクス宛先を消去する    | 207 |
| メール宛先について         | 209 |
| メール宛先を登録する        | 209 |
| メール宛先を変更する        | 211 |
| メール宛先を消去する        | 212 |
| メール本文を登録する        | 213 |
| 送信メール本文を登録/変更する   | 213 |
| 送信メール本文を消去する      | 213 |
| 共有フォルダーを登録する      | 215 |
| SMB のフォルダー宛先を登録する | 215 |
| SMB のフォルダー宛先を変更する | 219 |
| SMB のフォルダー宛先を消去する | 221 |
| FTP のフォルダー宛先を登録する | 221 |
| FTP のフォルダー宛先を変更する | 224 |
| FTP のフォルダー宛先を消去する | 225 |
| NCP のフォルダー宛先を登録する | 226 |
| NCP のフォルダー宛先を変更する | 229 |
| NCP のフォルダー宛先を消去する | 231 |
|                   | 232 |

| グループを登録する                | 232 |
|--------------------------|-----|
| 宛先をグループに登録する             | 233 |
| グループを別のグループに登録する         | 234 |
| グループに登録されている宛先を確認する      | 235 |
| 登録した宛先をグループから削除する        | 236 |
| 登録したグループをグループから削除する      | 237 |
| グループ名を変更する               | 238 |
| グループを消去する                | 239 |
| 宛先リストを印刷する               | 240 |
| 認証保護について                 | 241 |
| ユーザーに認証保護を設定する           | 241 |
| グループに認証保護を設定する           | 242 |
| アドレス帳の認証情報               | 244 |
| SMTP 認証                  | 244 |
| LDAP 認証                  | 245 |
| 使用できる機能を確認する             | 247 |
| 6. Windows からファイルを直接印刷する |     |
| セットアップの流れ                | 249 |
| IP アドレスの代わりにホスト名を使用する    | 250 |
| 印刷方法                     | 252 |
| lpr コマンドで印刷する            | 252 |
| ftp/sftp コマンドで印刷する       | 253 |
| 7. UNIX で印刷する            |     |
| セットアップ(UNIX)             | 255 |
| LPD の設定方法                | 255 |
| オプション指定                  | 260 |
| エミュレーションとプログラム           | 261 |
| 漢字フィルター                  | 262 |
| 給紙トレイ                    | 263 |
| 用紙サイズ                    | 264 |
| 用紙種類                     | 265 |
| 排紙トレイ                    | 266 |
| 印刷部数                     | 267 |

| ソート部数                                              | 267 |
|----------------------------------------------------|-----|
| 両面印刷                                               | 268 |
| 解像度                                                | 269 |
| ユーザーコード                                            | 269 |
| オプション指定の変更方法                                       | 270 |
| 本機の状態表示                                            | 271 |
| 表示するとき                                             | 271 |
| ファイルにコピーするとき                                       | 271 |
| 8. 付録                                              |     |
| Windows ターミナルサービス/Citrix Presentation Server を使用する | 273 |
| 動作環境                                               | 273 |
| 対応プリンタードライバー                                       | 273 |
| 制限                                                 | 273 |
| DHCP を使用する                                         | 275 |
| AutoNet 機能を使用する                                    | 275 |
| ダイナミック DNS 機能を使用する                                 | 277 |
| 更新処理について                                           | 277 |
| 動作対象の DNS サーバー                                     | 278 |
| 動作対象の DHCPv4 サーバー                                  | 278 |
| ダイナミック DNS 機能の設定方法                                 | 279 |
| 使用上の注意                                             | 280 |
| ネットワークに ISDN 回線を接続しているとき                           | 280 |
| ダイヤルアップ関連機器を使用しているとき                               | 281 |
| NetWare 環境で印刷するとき                                  | 282 |
| Ridoc IO Navi で IPP を使用するとき                        | 282 |
| 拡張無線 LAN ボード使用しているときの注意                            | 283 |
| ネットワークの設定一覧                                        | 285 |

## 初期設定を変更する

本機の運用に沿って、初期設定値や操作の条件を変更します。

## ₩ 補足

- 初期設定値の変更は、通常の機能とは別の機能で操作します。操作後は、通常の画面 に戻してください。通常の画面への戻りかたは、P.9「初期設定の終了」を参照し てください。
- 設定/変更した内容は、設定し直さないかぎり有効です。主電源スイッチを切った り、「リセット」キー、「省エネ」キーを押しても取り消されません。

## 初期設定の変更

初期設定の変更方法を説明します。

## ☆ 重要

- 管理者認証が設定されているときは、管理者に確認してください。
- 1. 「初期設定」キーを押します。



2. 設定する初期設定を選択します。

システム初期設定を変更するときは、[システム初期設定]を押します。



**3.** 設定する項目を選択します。

**4.** 画面のメッセージにしたがって初期設定値を変更し、[設定] を押します。 初期設定値の変更を中止し通常の画面に戻すときは、[初期設定] キーを押します。

## ₩ 補足

- システム初期設定の各設定項目については P.11「システム初期設定」を参照してください。
- 言語切り替えについては、『本機のご利用にあたって』「表示言語を切り替える」を参照してください。
- 連絡先の確認については、『保守/仕様』「問い合わせ情報」を参照してください。

## 初期設定の終了

初期設定の終了方法を説明します。

1. [初期設定] キーを押します。



CTR0

### ₩ 補足

• 初期設定のメニュー画面の [終了] を押しても終了できます。

### IP アドレスについて

本書で「IP アドレス」と表記されているときは、IPv4 と IPv6 の両環境に対応していることを示しています。使用の環境に合わせてお読みください。

#### ľ

## 1. システム初期設定

本機にある「システム初期設定」の各種項目について説明します。

## 基本設定

[システム初期設定] にある [基本設定] タブの各種項目について説明します。

#### 定型文字列登録/変更/消去

各種設定で文字入力をするときによく使用する文字列を登録します。

「.co.jp」や「いつもお世話になっております。」など、よく使用する文字列をあらかじめ登録しておくと、文字入力するときに便利です。

定型文字列は40件まで登録できます。

- 登録/変更
  - 1. 「初期設定」キーを押します。
  - 2. 「システム初期設定」を押します。
  - 3. [基本設定] を押します。
  - 4. 「定型文字列登録/変更/消去」を押します。
  - 5. [登録/変更] を押します。
  - 6. [\*未登録] と表示されているキーを選択します。

登録されている定型文字列を変更するときは、変更したい定型文字列のキー を選択します。

- 7. 登録する文字列を入力し、[OK] を押します。 登録する文字列は、全角 40 文字、半角 80 文字以内で入力してください。
- 8. [閉じる] を押します。
- 9. [初期設定] キーを押します。

#### • 消去

- 1. 「初期設定」キーを押します。
- 2. 「システム初期設定」を押します。
- 3. [基本設定] を押します。
- 4. [定型文字列登録/変更/消去] を押します。
- 5. [消去] を押します。
- 6. 消去したい定型文字列のキーを選択します。
- 7. 「消去する」を押します。
- 8. [閉じる] を押します。
- 9. [初期設定] キーを押します。

#### ブザー音

キーを押したときのブザー音を鳴らすか鳴らさないかを設定します。

- 最小
- //
- 中
- 大
- OFF

工場出荷時の設定:中

### ウォームアップ通知音(コピー/ドキュメントボックス機能のみ)

予熱を解除したときや電源を入れたときに、コピーできるようになったことを知らせるウォームアップ通知音を鳴らすか鳴らさないかを設定します。

工場出荷時の設定: ON

「ブザー音」を [OFF] に設定したときは、「ウォームアップ通知音」を [ON] に設定しても、ウォームアップ通知音は鳴りません。

#### 用紙枚数カウンター表示(コピー/ドキュメントボックス機能のみ)

コピー枚数の表示方法を加算表示にするか減算表示にするかを設定します。

工場出荷時の設定:加算

#### 優先機能設定

電源を入れた直後やシステムオートクリアされたときに、優先的に表示する機能を設 定します。

- ・ホーム
- アプリケーション
  - ・コピー
  - ドキュメントボックス
  - ファクス
  - プリンター
  - スキャナー
  - ブラウザー
- 拡張機能
- URL

工場出荷時の設定:ホーム

#### 機能キー割り当て設定

機能キー(1~3)に、よく使用する機能やプログラム、Webページを割り当てることができます。

スキャナー、プリンター機能付きモデルのとき ハードディスク搭載のとき:

• 1

工場出荷時の設定:コピー

• 2

工場出荷時の設定:スキャナー

• 3

工場出荷時の設定:プリンター

ハードディスク非搭載のとき:

• 1

工場出荷時の設定:コピー

• 2

工場出荷時の設定:スキャナー

• 3

工場出荷時の設定:プリンター

- スキャナー、プリンター、ファクス機能付きモデルのとき ハードディスク搭載のとき:
  - 1

工場出荷時の設定:コピー

• 2

工場出荷時の設定:ファクス

• 3

工場出荷時の設定:スキャナー

ハードディスク非搭載のとき:

• 1

工場出荷時の設定:コピー

• 2

工場出荷時の設定:ファクス

• 3

工場出荷時の設定:スキャナー

#### 画面表示色切り替え

画面表示色を設定します。

- ブルーグレー
- グレー

- ブルー
- グリーン
- ・レッド

工場出荷時の設定: ブルーグレー

排紙先:コピー(コピー機能のみ)

コピー機能の排紙先を設定します。

- 本体トレイ
- 上トレイ(本体上トレイ装着時)

工場出荷時の設定:本体トレイ

排紙先:ドキュメントボックス(ドキュメントボックス機能のみ)

ドキュメントボックス機能の排紙先を設定します。

- 本体トレイ
- トトレイ(本体トトレイ装着時)

工場出荷時の設定:本体トレイ

排紙先:ファクス(ファクス機能のみ)

ファクス機能の排紙先を設定します。

- 本体トレイ
- 上トレイ(本体上トレイ装着時)

工場出荷時の設定:本体トレイ

排紙先:プリンター(プリンター機能のみ)

プリンター機能の排紙先を設定します。

排紙先は、プリンタードライバーで設定した排紙先が優先されます。

- 本体トレイ
- 上トレイ(本体上トレイ装着時)

工場出荷時の設定:本体トレイ

#### 印刷優先機能設定

印刷を優先する機能を設定します。

• 表示機能

画面に表示されている機能の印刷を優先します。

- コピー/ドキュメントボックスコピー/ドキュメントボックス機能の印刷を優先します。
- ファクスファクス機能の印刷を優先します。
- プリンター

プリンター機能の印刷を優先します。

• 割り込み印刷

[割り込み動作時の出力]で設定した枚数で切り替えて印刷します。

• 予約順印刷

予約されている順に印刷します。ただし、ファクス機能からの印刷は予約されている印刷より優先されます。

工場出荷時の設定:表示機能

#### 印刷機能移行時間

複数の機能を同時利用するときに、機能が切り替わるまでの待機時間を設定します。 1 枚ずつ設定を変えながらコピーをする機会が多いときは、印刷機能移行時間の値を 大きくしておくと、途中で他機能の印刷が始まってしまうことを防止できます。

- 指定時間後
- 即時

工場出荷時の設定:指定時間後:3秒

「指定時間後」を選択したときは、3-30(1 秒単位)の範囲でテンキーで入力します。 [印刷優先機能設定] で[割り込み印刷]、または[予約順印刷]が設定されていると きは、無効になります。

#### キーリピート設定

画面や操作部のキーを押しつづけたときに、操作をリピートするかしないかを設定します。

- リピートしない
- 诵常
- リピート時間:中
- リピート時間:長

工場出荷時の設定:通常

リピートする操作は機能によって異なります。

#### mm/inch 切替

不定形サイズを表示しているとき、操作部に表示される用紙サイズの単位を設定します。

- mm
- inch

工場出荷時の設定:mm

#### 状態確認/ジョブ一覧表示時間

システム状態画面とジョブ一覧画面の表示時間を設定します。

工場出荷時の設定:する:15秒

[する] に設定したときは、表示させる時間を 10-999(1 秒単位)の範囲で設定します。

## Compatible ID

CompatibleID の有効/無効を設定します。

工場出荷時の設定:**有効** 

#### ľ

## 用紙設定

「システム初期設定」にある「用紙設定」タブの各種項目について説明します。

### ☆ 重要

• 実際にセットした用紙のサイズと異なる設定を「用紙サイズ設定」ですると、サイズが正しく判断されません。このときは、用紙がつまったり画像がずれてコピーされることがあります。

給紙トレイ優先設定:コピー(コピー/ドキュメントボックス機能のみ)

コピー機能、およびドキュメントボックス機能で、優先する給紙トレイを設定します。

工場出荷時の設定:トレイ1

給紙トレイ優先設定:ファクス(ファクス機能のみ)

ファクス機能で、優先する給紙トレイを設定します。

工場出荷時の設定:トレイ1

給紙トレイ優先設定:プリンター(プリンター機能のみ)

プリンター機能で、優先する給紙トレイを設定します。

工場出荷時の設定:トレイ1

用紙サイズ設定:トレイ 1-2

給紙トレイ 1-2 にセットする用紙のサイズを設定します。

定形サイズまたは不定形サイズを選び設定できます。

• 設定できる用紙サイズ

「自動検知」「A3D」「B4D」「A4D」「A4D」「B5D」「B5D」「A5D」「11 × 17D」「11 × 15D」「11 × 14D」「10 × 15D」「10 × 14D」「8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> × 14D」「8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> × 13D」「8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> × 11D」「8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> × 11D」「8<sup>1</sup>/<sub>4</sub> × 14D」「8<sup>1</sup>/<sub>4</sub> × 13D」「8 × 10D」「8 × 10D」「8 × 10D」「7<sup>1</sup>/<sub>4</sub> × 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>D」「7<sup>1</sup>/<sub>4</sub> × 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>D」「5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> × 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>D」「8KD」「16KD」「16KD」「不定形サイズ指定」

工場出荷時の設定: 自動検知

「不定形サイズ指定」を選択するときは、用紙サイズを縦: 182.0~297.0mm、横: 152.0~432.0mm の範囲でテンキーで入力します。ただし、用紙サイズの横が 420.0mm を超えるとき、用紙サイズの縦は 279.0mm 以上入力できません。

トレイ 1-2 で自動検知される用紙サイズについては、『用紙の仕様とセット方法』 「セットできる用紙サイズ、種類」を参照してください。

用紙サイズ設定:トレイ 3-4 (1段給紙ユニットまたは2段給紙ユニット装着時)

給紙トレイ3-4にセットする用紙のサイズを設定します。

定形サイズまたは不定形サイズを選び設定できます。

設定できる用紙サイズ

「自動検知」「A3D」「B4D」「A4D」「A4D」「B5D」「B5D」「A5D」「A5D」「A5D」「B6D」「11×17D」「11×15D」「11×14D」「10×15D」「10×14D」「8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>×14D」「8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>×14D」「8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>×11D」「8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>×11D」「8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>×11D」「8<sup>1</sup>/<sub>4</sub>×14D」「8<sup>1</sup>/<sub>4</sub>×13D」「8×10D」「8×10D」「8×10D」「8×10D」「8×10D」「7<sup>1</sup>/<sub>4</sub>×10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>D」「7<sup>1</sup>/<sub>4</sub>×10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>D」「7<sup>1</sup>/<sub>4</sub>×10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>D」「7<sup>1</sup>/<sub>4</sub>×10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>D」「8KD」「16KD」「16KD」「不定形サイズ指定」

工場出荷時の設定:自動検知

トレイ4は2段給紙ユニットを装着したときだけ表示されます。

「不定形サイズ指定」を選択するときは、用紙サイズを縦: 182.0~297.0mm、横: 148.0~432.0mm の範囲でテンキーで入力します。ただし、用紙サイズの横が 420.0mm を超えるとき、用紙サイズの縦は 279.0mm 以上入力できません。

トレイ 3-4 で自動検知される用紙サイズについては、『用紙の仕様とセット方法』 「セットできる用紙サイズ、種類」を参照してください。

#### プリンター手差し用紙サイズ

手差しトレイにセットする用紙のサイズを設定します。

定形サイズまたは不定形サイズを選び設定できます。

• 設定できる用紙サイズ

「自動検知」「A3D」「B4D」「A4D」「A4D」「B5D」「B5D」「A5D」「A5D」「B6D」「A5D」「A5D」「A5D」「B6D」「A6D」「12×18D」「11×17D」「11×15D」「11×14D」「10×15D」「10×14D」「10×15D」「10×14D」「8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>×14D」「8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>×14D」「8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>×14D」「8<sup>1</sup>/<sub>4</sub>×14D」「8<sup>1</sup>/<sub>4</sub>×14D」「8<sup>1</sup>/<sub>4</sub>×13D」「8×10D」「8×10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>D」「8×10D」「8×10D」「8×10D」「7<sup>1</sup>/<sub>4</sub>×10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>D」「7<sup>1</sup>/<sub>4</sub>×10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>D」「5<sup>1</sup>/<sub>2</sub>×8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>D」「5<sup>1</sup>/<sub>2</sub>×8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>D」「郵便八ガキロ」「往復八ガキロ」「角形 2 号封筒ロ」「長形 3 号封筒ロ」「長形 4 号封筒ロ」「洋形 2 号封筒ロ」「洋形 4 号封筒ロ」「洋形 7 元定形サイズ指定」

#### 工場出荷時の設定:自動検知

「不定形サイズ指定」を選択するときは、用紙サイズを縦:90.0〜305.0mm、横:148.0〜600.0mm の範囲でテンキーで入力します。ただし、用紙サイズの横が 433.0mm を超えるとき、用紙サイズの縦は 297.0mm 以上入力できません。

「不定形サイズ指定」で横:600.0mm~1260.0mm を指定するには、別途設定が必要です。サービス実施店にお問い合わせください。

手差しトレイで自動検知される用紙サイズについては、『用紙の仕様とセット方法』 「セットできる用紙サイズ、種類」を参照してください。

#### 用紙種類設定:手差しトレイ

手差しトレイにセットする用紙種類を設定します。

- 用紙種類
  - 普通紙
  - 再生紙
  - 色紙

- ・レターヘッド
- ラベル紙
- OHP
- 厚紙
- 中厚口
- 薄紙
- 特殊紙
- 封筒

工場出荷時の設定:普通紙

- 用紙厚さ
  - 薄紙 (52-59g/m2)
  - 普通紙 (60-81g/m2)
  - 中厚口 (82-105g/m2)
  - 厚紙(106-162g/m2)

工場出荷時の設定:普通紙

• 自動用紙選択の対象

工場出荷時の設定:対象外

[用紙種類]で[薄紙]を選択したときは、[用紙厚さ]は自動的に[薄紙]が選択されます。 [用紙種類]で[中厚口]を選択したときは、[用紙厚さ]は自動的に[中厚口]が選択されます。

[用紙種類]で[厚紙]を選択したときは、[用紙厚さ]は自動的に[厚紙]が選択されます。 [OHP]が選択されているとき、用紙厚さは選択できません。

設定できる用紙種類と用紙厚さとの関係については、『用紙の仕様とセット方法』 「セットできる用紙サイズ、種類」を参照してください。

#### 用紙種類設定:トレイ 1-2

トレイ 1-2 にセットする用紙種類を設定します。

- 用紙種類
  - 普通紙
  - 再生紙
  - 色紙
  - レターヘッド
  - 中厚口
  - 特殊紙

工場出荷時の設定:普通紙

- 用紙厚さ
  - 普通紙(60-81g/m<sup>2</sup>)
  - 中厚口 (82-105g/m<sup>2</sup>)

工場出荷時の設定:普通紙

• 両面印刷の対象

工場出荷時の設定:対象

• 自動用紙選択の対象

工場出荷時の設定:対象

[用紙種類]で[中厚口]を選択したときは、[用紙厚さ]は自動的に[中厚口]が選択されます。

コピー機能を使用する場合、表示しないまたは再生紙が選択されているときだけ自動用紙 選択の対象を設定できます。

両面印刷の対象が[対象外]に設定されたときや、用紙サイズが不定形サイズに設定されたとき、自動用紙選択の対象は設定できません。

設定できる用紙種類と用紙厚さとの関係については、『用紙の仕様とセット方法』「セットできる用紙サイズ、種類」を参照してください。

用紙種類設定:トレイ 3-4(1段給紙ユニットまたは2段給紙ユニット装着時)

トレイ 3-4 にセットする用紙種類を設定します。

- 用紙種類
  - 普诵紙
  - 再生紙
  - 色紙
  - レターヘッド
  - 中厚口
  - 特殊紙

工場出荷時の設定:**普通紙** 

- 用紙厚さ
  - 普通紙(60-81g/m2)
  - 中厚口(82-105g/m2)

工場出荷時の設定:普通紙

• 両面印刷の対象

工場出荷時の設定:対象

自動用紙選択の対象

工場出荷時の設定:対象

トレイ4は2段給紙ユニットを装着したときだけ表示されます。

[用紙種類]で[中厚口]を選択したときは、[用紙厚さ]は自動的に[中厚口]が選択されます。

コピー機能を使用する場合、「表示しない」または「再生紙」が選択されているときだけ「自動用紙選択の対象」を設定できます。

「両面印刷の対象」が[対象外]に設定されたときや、用紙サイズが「不定形サイズ」に設定されたとき、「自動用紙選択の対象」は設定できません。

設定できる用紙種類と用紙厚さとの関係については、『用紙の仕様とセット方法』「セットできる用紙サイズ、種類」を参照してください。

#### ₩ 補足

- [システム初期設定] への入りかたについては、P.8「初期設定を変更する」を参照してください。
- 本機では「普通紙 1」または「普通紙 2」を設定できます。普通紙の種類の設定については、『用紙の仕様とセット方法』「普通紙設定」を参照してください。

### 給紙先の表示と設定について

給紙先の表示と設定について説明します。

オプションの装着により表示されないトレイがあります。

- 異なるトレイに同じ種類・サイズの用紙をセットし、「両面印刷の対象」で「対象」、 「対象外」をそれぞれ設定するときは、上のトレイを「対象」に設定してください。
- ただし、どちらかのトレイを「給紙トレイ優先設定」にしているときは、優先設定しているトレイを「対象」にしてください。
- プリンター初期画面では、「両面印刷の対象」で「対象外」を選択すると給紙トレイに1マーク(L)が表示されます。
- •「自動用紙選択の対象」で「対象外」を選択すると給紙トレイにカギマーク (配) が表示されます。
- コピー機能では、「表示しない」と「再生紙」を選択したときだけ自動用紙選択の対象となります。ただし、「自動用紙選択の対象」で「対象外」を選択したときは自動用紙選択の対象になりません。

## 時刻タイマー設定

[システム初期設定] にある [時刻タイマー設定] タブの各種項目について説明します。

#### スリープモード移行時間設定

一定時間操作を行わなかったときに、節電のために自動的に電源が切れます。

スリープモードに移行するまでの時間を設定します。

[システム初期設定] にある [管理者用設定] の [移行時間設定でのスリープモード 移行設定] が「する」になっているとき設定できます。

工場出荷時の設定:1分

「1-240」(1分単位)の範囲で時間をテンキーで入力します。

エラー表示中のときなど、スリープモードに移行しないことがあります。

インストールされる Embedded Software Architecture アプリケーションの種類によって、スリープモードへの移行時間が設定よりも長くかかることがあります。

#### システムオートリセット時間設定

一定時間操作を行わなかったとき、「優先機能」で設定した機能の画面に自動的に切り替えたり、割り込みコピーを解除する機能を「システムリセット」といいます。システムリセット機能が働くまでの時間を設定します。

工場出荷時の設定:する:60秒

「する」を選択したときは、「10-999」(1秒単位)の範囲でテンキーで入力します。

## コピー/ドキュメントボックスオートリセット時間 (コピー/ドキュメントボックス機能のみ)

コピー機能、ドキュメントボックス機能が初期状態になるまでの時間を設定します。

工場出荷時の設定:する:60秒

「する」を選択したときは、「10-999」(1 秒単位)の範囲でテンキーで入力します。 「しない」に設定すると、ユーザーコード入力画面への自動移行も行われません。

#### ファクスオートリセット時間設定(ファクス機能のみ)

ファクス機能が初期状態になるまでの時間を設定します。

工場出荷時の設定:30秒

「30-999」(1秒単位)の範囲でテンキーで入力します。

#### プリンターオートリセット時間設定(プリンター機能のみ)

プリンター機能が初期状態になるまでの時間を設定します。

工場出荷時の設定:する:60秒

「する」を選択したときは、「10-999」(1秒単位)の範囲でテンキーで入力します。

#### スキャナーオートリセット時間設定(スキャナー機能のみ)

スキャナー機能が初期状態になるまでの時間を設定します。

Ī

工場出荷時の設定:する:60秒

「する」を選択したときは、「10-999」(1秒単位)の範囲でテンキーで入力します。 「しない」に設定すると、ユーザーコード入力画面への自動移行も行われません。

#### 年月日設定

システム時計の年月日を設定します。

「年」「月」「日」の切り替えは、[ $\leftarrow$ ]、[ $\rightarrow$ ] を押してカーソルを移動させます。 「年」「月」「日」はテンキーで入力します。

#### 時刻設定

システム時計の時刻を設定します。

時刻は24時間制(1秒単位)で入力します。

「時」「分」「秒」の切り替えは、[ $\leftarrow$ ]、[ $\rightarrow$ ] を押してカーソルを移動させます。 「時」「分」「秒」はテンキーで入力します。

#### オートログアウト時間設定

ログインして一定時間画面の操作を行わなかったときに、自動的にログアウトします。これは「オートログアウト」といいます。

オートログアウト機能が働くまでの時間を設定します。

工場出荷時の設定:する:180秒

「する」を選択したときは、「60-999」(1秒単位)の範囲でテンキーで入力します。

#### オフ解除コード設定

「ウィークリータイマー」が有効な場合に、スリープモードから復帰するときの暗証 コード (最大 8 桁)を設定します。

- する
- しない

工場出荷時の設定:しない

暗証コードを登録後、スリープモード中に [省エネ] キーまたは [状態確認] キーを押下すると、暗証コード要求画面が表示されます。暗証コードを入力後、[省エネ] キーまたは [状態確認] キーを押下すると、本機はスリープモードから復帰します。本設定を「しない」にしたときは、スリープモードから復帰時に暗証コードの入力は必要ありません。

この設定を行うには、管理者認証を有効にする必要があります。詳細については、『セキュリティーガイド』を参照してください。

#### ウィークリータイマー

本機がスリープモードへの移行、スリープモードからの復帰を行う時間を設定します。24 時間単位で月曜日から日曜日まで、曜日ごとに3件ずつ設定できます。



• [システム初期設定] への入りかたについては、P.8「初期設定を変更する」を参照してください。

## インターフェース設定

[システム初期設定] にある [インターフェース設定] タブの各種項目について説明します。

## ネットワーク

[インターフェース設定] タブにある [ネットワーク] の各種項目について説明します。

#### 本体 IPv4 アドレス

ネットワーク上における本機の IPv4 アドレスとサブネットマスクの設定方法を選択します。

[指定] を選択したときは、[本体 IPv4 アドレス] と [サブネットマスク] を 「xxx.xxx.xxx.xxx」の形式で入力します。(x は数値)

[指定]を選択したときは、[本体 IPv4 アドレス] は、ネットワーク内の他の機器の IPv4 アドレスと重複しないように設定してください。

物理アドレス (MAC アドレス) も表示されます。

- 自動的に取得 (DHCP)
- 指定
  - 本体 IPv4 アドレス: 11.22.33.44
  - サブネットマスク:0.0.0.0

工場出荷時の設定:**自動的に取得(DHCP)** 

#### IPv4 ゲートウェイアドレス

別のネットワークのパソコン、または機器とのやり取りを行うとき、ゲートウェイとなるホストやルーターのアドレスです。(機器とのやり取りとは、印刷や情報の取得などです。)

別のネットワークのパソコン、または機器から本機を使用するときに設定してください。工場出荷時の設定: 0.0.0.0

アドレスは「xxx.xxx.xxx.xxx」の形式で入力します。(x は数値)

#### 本体 IPv6 アドレス

ネットワーク上における本機の IPv6 アドレスを表示します。

- リンクローカルアドレス 設定されている本機のリンクローカルアドレスを表示します。
- 手動設定アドレス 設定されている本機の手動設定アドレスを表示します。
- DHCPv6 アドレス

本機の DHCPv6 アドレスを表示します。

ステートレスアドレス: 1-5

「IPv6 ステートレスアドレス自動設定」が「有効」に設定されているとき、設定されているステートレスアドレスを表示します。

#### IPv6 ゲートウェイアドレス

ネットワーク上における本機の IPv6 ゲートウェイアドレスを表示します。

#### IPv6 ステートレスアドレス自動設定

IPv6 ステートレスアドレス自動設定の有効/無効を設定します。

工場出荷時の設定: 有効

#### DHCPv6 設定

DHCPv6 について設定します。

工場出荷時の設定:無効

[有効] に設定されているとき、「動作モード」から [ルーター要求]、[IP アドレス取得]、[IP アドレス取得しない] を選択します。また、「DNS サーバーアドレス」から [自動取得(DHCPv6)]、[指定] を選択します。

#### DNS 設定

DNS サーバーの運用について設定します。

[指定] を選択したとき、DNS サーバーの IPv4 アドレスを「xxx.xxx.xxx」の形式で入力します。(x は数値)

- 自動的に取得(DHCP)
- 指定
  - DNS サーバー 1:0.0.0.0
  - DNS サーバー 2:0.0.0.0
  - DNS サーバー 3:0.0.0.0

IPv4 アドレスを設定後に [接続テスト] を押すと、DNS サーバーへの接続テストが実行されます。設定した DNS サーバーに接続できることを確認してください。

工場出荷時の設定:**自動的に取得(DHCP)** 

#### DDNS 設定

ダイナミック DNS について設定します。

工場出荷時の設定: 有効

#### **IPsec**

本機の IPsec 機能の有効/無効を設定します。

工場出荷時の設定:無効

IPsec の詳細については、『セキュリティーガイド』を参照してください。

#### ドメイン名

ドメイン名を設定します。

- 自動的に取得 (DHCP)
- 指定

ドメイン名は半角英数 63 文字以内で入力してください。

工場出荷時の設定:**自動的に取得(DHCP)** 

#### WINS 設定

WINS サーバーの運用について設定します。

[使用する] を選択したとき、WINS サーバーの IPv4 アドレスを「xxx.xxx.xxx.xxx」の形式で入力します。(x は数値)

DHCP を使用しているときは、[スコープID]を設定します。

「スコープID]は、半角文字で入力してください。

- 使用する
  - プライマリー WINS サーバー:0.0.0.0
  - セカンダリー WINS サーバー:0.0.0.0
  - ・スコープID
- 使用しない

工場出荷時の設定:使用する

プライマリー WINS サーバーアドレス、セカンダリー WINS サーバーアドレスに 「255.255.255」を入力しないでください。

#### 有効プロトコル

ネットワークで使用するプロトコルを選択します。

- IPv4:有効/無効
- IPv6:有効/無効
- NetWare: 有効/無効
- SMB:有効/無効
- AppleTalk:有効/無効
- @Remote サービス:有効/無効
- ファームウェアアップデート(IPv4):有効/無効
- ファームウェアアップデート(IPv6):有効/無効

#### 工場出荷時の設定:

• IPv4:**有効** 

• IPv6:無効

• NetWare:無効

• SMB: **有効** 

• AppleTalk:無効

• @Remote サービス: **有効** 

ファームウェアアップデート(IPv4): 有効

ファームウェアアップデート(IPv6): 有効

オプションの NetWare カードを装着しないと、「NetWare」は表示されません。

#### NCP 配信時プロトコル

NCP 配信に使用するプロトコルを設定します。

- IPX 優先
- TCP/IP 優先
- IPX のみ
- TCP/IP のみ

工場出荷時の設定:TCP/IP 優先

「IPX のみ」または「TCP/IP のみ」は、接続ができないときもプロトコルを切り替えません。

NetWare が無効のときは、TCP/IP だけ使用できます。

#### NW フレームタイプ

NetWare のフレームタイプを選択します。

- 自動選択
- Ethernet II
- Ethernet 802.2
- Ethernet 802.3
- Ethernet SNAP

工場出荷時の設定:自動選択

#### SMB コンピューター名

SMB コンピューター名を設定します。

最大 15 文字(全角は 2 文字換算)で入力してください。

"\*+,/:;<>=?[¥]|.およびスペースは入力できません。

RNP および rnp ではじまるコンピューター名を設定することはできません。

アルファベットは大文字だけを使用してください。

#### SMB ワークグループ

SMB ワークグループを設定します。

最大15文字(全角は2文字換算)で入力してください。

"\*+,/:;<>=?[¥]|.およびスペースは入力できません。

アルファベットは大文字だけを使用してください。

#### イーサネット速度

イーサネットの通信速度を選択します。

使用環境に合わせた速度を選択してください。通常は [自動:1Gbps 不許可]を選択してください。Hub との相性で通信ができないときは、通信速度を固定にしてください。

• 自動: 1Gbps 許可/自動: 1Gbps 不許可

• 10Mbps 全二重固定

• 10Mbps 半二重固定

• 100Mbps 全二重固定

• 100Mbps 半二重固定

工場出荷時の設定:**自動:1Gbps 不許可** 

| 本機側の設定                         | 接続できる接続先の設定                       |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 自動:1Gbps 許可/<br>自動:1Gbps 不許可*1 | 自動設定、10 Mbps 半二重固定、100 Mbps 半二重固定 |
| 10 Mbps 全二重固定                  | 10 Mbps 全二重固定                     |
| 10 Mbps 半二重固定                  | 自動設定、10 Mbps 半二重固定                |
| 100 Mbps 全二重固定                 | 100 Mbps 全二重固定                    |
| 100 Mbps 半二重固定                 | 自動設定、100 Mbps 半二重固定               |

\*1 接続先によって用語は変わります。

#### ネットワークインターフェース選択

拡張無線 LAN ボードを装着したときに、無線 LAN でネットワーク接続するかイーサネット経由でネットワーク接続するかを選択します。

- イーサネット
- 無線 LAN

本機に拡張無線 LAN ボードを装着しているときに表示されます。

工場出荷時の設定:イーサネット

イーサネットと無線 LAN が両方接続されているときは、設定されているインターフェースが有効になります。

#### Ping コマンド実行

ping コマンドで、IPv4 アドレスを使用してネットワーク接続を確認します。 接続に失敗したときは、次のことを確認した後、再度 ping コマンドを実行してくだ さい。

• 本機の IPv4 が「有効」になっていることを確認してください。

- 指定した IPv4 アドレスの機器が、ネットワークに接続されていることを確認してください。
- 指定した IPv4 アドレスの機器に、同時アクセスされることがあります。

#### SNMPv3 通信許可設定

SNMPv3 の暗号化通信を設定します。

- 暗号化のみ
- 暗号化/平文

工場出荷時の設定:暗号化/平文

[暗号化のみ]を設定するときは、本機に暗号化パスワードが設定されている必要があります。

#### SSL/TLS 通信許可設定

SSL/TLS の暗号化通信を設定します。

- 暗号文のみ
- 暗号文優先
- 暗号文/平文

工場出荷時の設定:暗号文優先

[暗号文のみ]を設定するときは、本機にサーバー証明書が導入されている必要があります。

#### ホスト名

ホスト名を設定します。

ホスト名は半角英数 63 文字以内で入力してください。

先頭末尾にハイフンを入力してホスト名を設定することはできません。

ハイフンを2つ続けて入力してホスト名を設定することはできません。

RNP または mp ではじまるホスト名を設定することはできません。

#### 本体名

本体名を設定します。

最大31文字(全角は2文字換算)で入力してください。

#### イーサネット用 IEEE 802.1X 認証

イーサネット用の IEEE 802.1X 認証を設定します。

工場出荷時の設定:無効

IEEE 802.1X 認証については、『セキュリティーガイド』を参照してください。

#### IEEE 802.1X 認証初期化

IEEE 802.1X の設定値を初期化します。

• 初期化しない

• 初期化する

IEEE 802.1X 認証については、『セキュリティーガイド』を参照してください。

## 

• [システム初期設定] への入りかたについては、P.8「初期設定を変更する」を参照してください。

### パラレルインターフェース

[インターフェース設定] タブにある [パラレルインターフェース] の各種項目について 説明します。

[パラレルインターフェース] は、本機に拡張 1284 ボードを装着しているときに表示されます。

#### パラレルタイミング

パラレルインターフェースの制御信号のタイミングを設定します。

- ACK inside
- ACK outside
- STB down

工場出荷時の設定: ACK outside

#### パラレル通信速度

パラレルインターフェースの通信速度を設定します。

- 高速
- 標準

工場出荷時の設定:**高速** 

#### セレクト状態

パラレルインターフェースのセレクト信号のレベルを設定します。

- HIGH
- LOW

工場出荷時の設定: HIGH

#### インプットプライム

インプットプライム信号が送られてきたときに、プライム信号を有効にするかしないかを設定します。

工場出荷時の設定:無効

#### 双方向通信

パラレルインターフェースで使用しているとき、状態取得要求に対するプリンターの 返答モードを設定します。 工場出荷時の設定:する

「しない」に設定したときは、双方向通信機能が働きません。また、Windows の自動 検知によるプリンタードライバーのインストールも行われません。

#### 信号線制御

印刷時のエラーの処理を設定します。

- ジョブ受付優先
- プリンター優先

工場出荷時の設定:ジョブ受付優先

## 

• [システム初期設定] への入りかたについては、P.8「初期設定を変更する」を参照してください。

### 無線 LAN

[インターフェース設定] タブにある [無線 LAN] の各種項目について説明します。 [無線 LAN] は、本機に拡張無線 LAN ボードを装着しているときに表示されます。 各設定は同時に実施してください。

詳しくは、P.68「無線 LAN インターフェースの接続を確認する」を参照してください。

#### 通信モード

無線 LAN の通信モードを設定します。

- 802.11 アドホックモード
- インフラストラクチャーモード

工場出荷時の設定:インフラストラクチャーモード

#### SSID 設定

インフラストラクチャーモードと 802.11 アドホックモードのときに無線 LAN のネットワークを識別する SSID を設定します。

SSID で使用できる文字は、半角英数字と表示できる半角記号で 32 バイト以内です。 大文字と小文字も区別されます。

#### アドホックチャンネル

802.11 アドホックモードを選択したときに使用するチャンネルを設定します。 使用する無線 LAN の規格に合わせてチャンネルを設定してください。

- IEEE 802.11 b/g (2.4GHz) を使用するとき 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
- IEEE 802.11a (5GHz) を使用するとき

36、40、44、48

工場出荷時の設定:11

### セキュリティー方式選択

無線 LAN の暗号化を設定します。

[WEP] に設定したときは、必ず WEP キーを入力します。[WPA] に設定したときは、暗号方式と認証方式を設定します。

「WPA」はインフラストラクチャーモードを選択したときに設定できます。

- WEP
- WPA
  - WPA 認証方式 「WPA-PSK」、「WPA」、「WPA2-PSK」または「WPA2」を選択します。
- しない

工場出荷時の設定:しない

WEP キーは、64bitWEP を使用するとき 16 進数では 10 桁、半角英数では 5 桁の文字列が使用できます。128bit WEP を使用するとき、16 進数では 26 桁、半角英数では 13 桁の文字列が使用できます。

「WPA-PSK」または「WPA2-PSK」を選択したときは、PSK を入力します。PSK は半角英数を 8-63 文字の範囲で入力します。

[WPA] または [WPA2] が選択されているときは、認証設定および証明書のインストールが必要です。設定について詳しくは、『セキュリティーガイド』を参照してください。

#### 電波状態

インフラストラクチャーモードのときに接続したアクセスポイントとの電波状態を 表示します。

電波状態は、「電波状態」を押したときに測定されます。

#### 設定値初期化

無線 LAN の設定を工場出荷時の設定に戻します。

- 初期化しない
- 初期化する

#### ₩ 補足

• [システム初期設定] への入りかたについては、P.8「初期設定を変更する」を参照してください。

### リスト印刷

使用しているネットワーク環境に関する項目を確認できます。

インターフェース設定リストは現在のネットワーク設定や、情報について記載しています。

- 1. [初期設定] キーを押します。
- 2. [システム初期設定] を押します。
- 3. [インターフェース設定] を押します。
- 4. [リスト印刷] を押します。



- **5.** [スタート] キーを押します。 インターフェース設定リストが出力されます。
- 6. [終了] を押します。
- 7. [初期設定] キーを押します。

## **→**補足

• [システム初期設定] への入りかたについては、P.8「初期設定を変更する」を参照してください。

#### 1

# ファイル転送設定

[システム初期設定] にある [ファイル転送設定] タブの各種項目について説明します。 配信オプション

本機の蓄積文書や読み取り文書を Ridoc Document Router 配信サーバーに送信する機能の有効/無効を切り替えます。

- あり
  - プライマリー配信サーバー IPv4 アドレス
  - セカンダリー配信サーバー IPv4 アドレス
- なし

工場出荷時の設定:なし

Ridoc Document Router を利用するかしないかを切り替えるときに設定してください。

利用するには、あらかじめ Ridoc Document Router にて I/O 機器の登録が必要です。

#### 文書管理サーバー IPv4 アドレス

文書管理サーバーの IPv4 アドレスを設定します。

Ridoc Document Router でキャプチャー機能を使用するときに表示されます。

## ファクス受信文書配信設定

回線ごとにファクス受信文書の配信機能を設定します。

Ridoc Document Router で配信機能を有効にしたときに表示されます。

- ・ 設定できる回線
  - 回線 1
  - ・メール
  - IP-ファクス

使用環境によって表示される回線が異なります。

• 受信文書配信

ファクスの回線ごとに、ファクス受信文書を Ridoc Document Router に配信するかしないかを設定します。

- 配信する
- 配信しない

工場出荷時の設定:配信しない

• 配信時同時印刷

ファクス受信文書を Ridoc Document Router に配信するときに、同時に本機でも 紙で出力するかしないかを設定します。

- 印刷する
- 印刷しない

工場出荷時の設定: 印刷しない

• 配信対象

ファクス受信文書を Ridoc Document Router に配信するときに、配信コード付き 文書(F コードの付いている文書、ナンバーディスプレイにて受信した文書)の み配信するか、全文書を配信するかを設定します。

- 配信コード付き文書
- 全文書

工場出荷時の設定:全文書

• 配信エラー文書

Ridoc Document Router に配信できなかったとき、ファクス受信文書は本機のメモリーに蓄積されます。受信文書消去が「1(する)」に設定されているとき、ハードディスクの不具合、メモリーの残量がないなどの理由により、受信文書がメモリーに蓄積されないとき、文書は自動的に消去され、受信文書消去レポートが印刷されます。受信文書消去レポートについては、『ファクス』「受信文書設定」を参照してください。蓄積されたデータを印刷するときは、[文書印刷]を押します。消去するときは、[文書消去]を押します。

- 文書印刷
- 文書消去

本機は Ridoc Document Router と通信ができるようになったときに、自動的に配信します。データを消去したときは、受信文書の配信、印刷はできません。

#### SMTP サーバー

SMTP サーバー名を設定します。

DNS が有効なときは、ホスト名を入力します。

DNS が無効なときは、SMTP サーバーの IPv4 アドレスを入力します。

工場出荷時の設定:

- SSL: 利用しない
- ポート番号:25

「サーバー名」では、スペースが使用できません。

「ポート番号」は、「1-65535」の範囲でテンキー入力し、[#]を押します。

「SSL」を [利用する] に設定するとポート番号が「465」に自動で切り替わります。

#### SMTP 認証

SMTP 認証(PLAIN、LOGIN、CRAM-MD5、DIGEST MD5)を設定します。

SMTP サーバーへのメール送信時に、ユーザー名とパスワードを入力して認証を行う ことで、SMTP サーバーのセキュリティーレベルを強化できます。

SMTP サーバーが認証を必要とするときは、[SMTP AUTH] を [使用する] に設定し、[ユーザー名]、[メールアドレス]、[パスワード]、パスワードの [暗号化] 方法を設定します。

インターネットファクス送信時は、[管理者メールアドレス] に設定するユーザー名 とパスワードを入力してください。

#### • 使用する

• ユーザー名

[ユーザー名] では、スペースが使用できません。SMTP サーバーの種類によっては、realm の指定が必要なことがあります。そのときは、ユーザー名のあとに②を付加して、"ユーザー名②realm"と入力してください。

- メールアドレス
- パスワード [パスワード] では、スペースが使用できません。
- 暗号化

自動:認証方式が PLAIN、LOGIN、CRAM-MD5、DIGEST-MD5 のときに指定します。

する:認証方式がCRAM-MD5、DIGEST-MD5のときに指定します。

しない:認証方式が PLAIN、LOGIN のときに指定します。

工場出荷時の設定:自動

• 使用しない

工場出荷時の設定:使用しない

#### POP before SMTP

POP 認証 (POP before SMTP) を設定します。

この機能は、本機が IPv4 を使用してネットワークに接続しているときだけ使用できます。IPv6 を使用しているときは使用できません。

SMTP サーバーにメールを送信する前に、まず POP サーバーに接続して認証を行うことで、SMTP サーバーのセキュリティーレベルを強化できます。

POP 認証を行うときは、[POP before SMTP] を [する] に設定します。 [認証後待機時間] で指定した時間後に、SMTP サーバーにメールを送信します。

[する]を選択したときは、[POP3/IMAP4 設定]で[サーバー名]を入力します。また、[メール通信ポート設定]で[POP3]のポート番号を確認してください。

する

認証後待機時間:300 ミリ秒

ī

[認証後待機時間] は、「0-10000」(1ミリ秒単位)の範囲でテンキーで入力します。

- ユーザー名「ユーザー名]は、スペースが使用できません。
- メールアドレス
- パスワード[パスワード] では、スペースが使用できません。
- しない

工場出荷時の設定:しない

#### 受信プロトコル

インターネットファクスを受信するときの、受信プロトコルを設定します。

- POP3
- IMAP4
- SMTP

工場出荷時の設定:POP3

## POP3/IMAP4 設定

インターネットファクスを受信するときに、POP3/IMAP4 サーバー名を設定します。 ここで設定した POP3 サーバー名は「POP before SMTP」で使用されます。

• サーバー名

DNS が有効なときは、ホスト名を入力します。

DNS が無効なときは、POP3、または IMAP4 サーバーの IPv4 アドレスを入力します。

POP3、または IMAP4 の「サーバー名」では、スペースが使用できません。

- 暗号化
  - 自動 POP サーバーの設定に合わせ、パスワードの暗号化を自動設定します。
  - する パスワードを暗号化します。
  - しない パスワードを暗号化しません。

工場出荷時の設定:**自動** 

#### 管理者メールアドレス

スキャナー文書のメール送信機能で、送信者を入力しないときの送信者アドレスで す。

1

また、インターネットファクスのメール送信機能で以下のときの送信者アドレスです。

- 送信者を入力せず、本機のメールアドレスが登録されていないとき。
- 入力した送信者が本機のアドレス帳に登録されていない場合で、本機のメールアドレスが登録されていないとき。

インターネットファクス送信の SMTP 認証時には、From:に使用されます。 [SMTPAUTH] でユーザー名とメールアドレスを入力したときは、必ず設定してください。

エラー通知メールの Cc:、通信管理情報メールの To:としても使用されます。

スキャナー文書のメール送信機能で、[送信者名自動指定] が [しない] のときは、 送信者を指定してください。

#### メール通信ポート設定

インターネットファクスを受信するときに使用するサーバーのポート番号を設定します。また、ここで設定した POP3 のポート番号は、[POP before SMTP] で使用されます。

## 工場出荷時の設定:

• POP3: 110

• IMAP4: 143

「1-65535」の範囲でテンキー入力し、[#]を押します。

#### メール受信間隔時間設定

POP3、IMAP4 サーバーに、インターネットファクスを受信する間隔(分)を指定します。

工場出荷時の設定:する:15分

[する] を選択したときは、「2-1440」(1分単位)の範囲でテンキーで入力します。

#### 受信メールサイズ制限

インターネットファクスを受信するときに、メールサイズの制限を設定します。

工場出荷時の設定:2MB

「1-4」(オプションのハードディスク搭載時は「1-50」)(1MB 単位)の範囲でテンキーで入力します。

## サーバー側メール保持

インターネットファクスを受信するときに、メールを POP3/IMAP4 サーバーに保持するかを設定します。

- しない
- すべて
- エラー時のみ

工場出荷時の設定:しない

#### 送信初期ユーザー名・パスワード

スキャナー機能で読み取った画像データを Windows、および Mac OS の共有フォルダー、FTP サーバー、NetWare サーバーに直接送信するとき、またはファクス機能で読み取った文書を画像データとしてフォルダー宛先に送信するとき、ユーザー名とパスワードを設定します。

ここで設定したユーザー名とパスワードは、全ユーザーで共有するユーザー名とパスワードとして使用します。

- SMB 送信ユーザー名
- SMB 送信パスワード
- FTP 送信ユーザー名\*1
- FTP 送信パスワード\*<sup>1</sup>
- NCP 送信ユーザー名
- NCP 送信パスワード
- \*1 全角文字は入力できません。

#### 送信メール本文登録/変更/消去

インターネットファクス、またはスキャナーで読み取った画像を添付したメールの本文に設定します。

メール本文の設定については、P.213「メール本文を登録する」を参照してください。

- 登録/変更
- 消去

#### 送信者名自動指定

メール送信時に使用する送信者を指定するかしないかを設定します。

する

[する] を選択したとき、指定されたメールアドレスが From:に使用されます。送信者のメールアドレスを指定しないとき、管理者メールアドレスが From:に使用されます。

ファクス機能でメール送信時に送信者のメールアドレスを指定しないとき、または指定したメールアドレスが本機のアドレス帳に登録されていないときは、本機のメールアドレスが From:に使用されます。また、本機のメールアドレスがないときは、管理者メールアドレスが From:に使用されます。

しない

[しない] を選択したとき、指定されたメールアドレスが From:に使用されますが、送信者のメールアドレスを指定しないときは、メール送信できません。

ファクス機能でメール送信時に指定した送信者のメールアドレスが、本機のアドレス帳に登録されていないときは、メール送信できません。

工場出荷時の設定:しない

#### ファクスメールアカウント

インターネットファクスで使用する [メールアドレス]、[ユーザー名]、[パスワード] を設定します。

- 受信する
  - アカウント: 受信する/受信しない
  - メールアドレスメールアドレスでは、全角文字が使用できません。
  - ユーザー名ユーザー名では、全角文字が使用できません。
  - パスワード パスワードでは、全角文字が使用できません。
- 受信しない

工場出荷時の設定:受信しない

#### スキャナー再送信間隔時間

スキャナーで読み取ったデータを配信サーバーまたはメールサーバーへ送信できなかったとき、再度配信するまでの時間の間隔を設定します。

工場出荷時の設定:300秒

「60-900 秒」(1 秒単位)の範囲で時間をテンキーで入力します。

スキャナー機能のための設定項目です。

スキャナー再送信間隔時間の設定は、WSD スキャナーでは無効です。

#### スキャナー再送信回数

スキャナーで読み取ったデータを配信サーバーまたはメールサーバーへ再度配信するとき、最大何回まで再配信するかを設定します。

- する
- しない

工場出荷時の設定:する:3回

[する] を選択したときは、「1-99」(1回単位)の範囲でテンキーで入力します。 スキャナー機能のための設定項目です。

スキャナー再送信回数の設定は、WSD スキャナーでは無効です。

# ₩ 補足

• [システム初期設定] への入りかたについては、P.8「初期設定を変更する」を参照してください。

# 管理者用設定

「システム初期設定」にある「管理者用設定」タブの各種項目について説明します。

管理者用設定は、管理者が設定する項目です。設定内容や設定の変更を行うときは、管理者に確認してください。

管理者認証を設定して使用することをお勧めします。

#### アドレス帳登録/変更/消去

本機を使用するユーザーの情報や本機からファクス機能やスキャナー機能を使用して送信する宛先を登録、変更、消去します。アドレス帳の設定についての詳細は、P.177「アドレス帳について」を参照してください。

• 新規登録

ユーザー情報を新規登録します。登録できる項目は次のとおりです。

• 登録情報

登録番号、名前、ヨミガナ、キー表示名、見出し1、見出し2、見出し3

• 認証情報

ユーザーコード、ログイン用認証情報、SMTP 認証、フォルダー認証、LDAP 認証、その他の機能使用許可、印刷利用量制限

• 認証保護

使用対象、宛先保護、文書保護

登録先グループ登録先グループ名

ファクス

ファクス宛先、回線選択、拡張宛先、海外送信モード、発信元名称選択、宛 名差し込み

• メールアドレス

メールアドレス、メールアドレス使用対象、SMTP サーバーを経由

フォルダー

プロトコル、サーバー名、パス名、日本語文字コード、ポート番号、接続種 別

変更

登録したユーザー情報を変更します。変更できる項目は次のとおりです。

• 登録情報

登録番号、名前、ヨミガナ、キー表示名、見出し1、見出し2、見出し3

• 認証情報

1

ユーザーコード、ログイン用認証情報、SMTP 認証、フォルダー認証、LDAP 認証、その他の機能使用許可、印刷利用量制限

• 認証保護

使用対象、宛先保護、文書保護

登録先グループ登録先グループ名

ファクス

ファクス宛先、回線選択、拡張宛先、海外送信モード、発信元名称選択、宛 名差し込み

メールアドレス メールアドレス、メールアドレス使用対象、SMTP サーバーを経由

フォルダー プロトコル、サーバー名、パス名、日本語文字コード、ポート番号、接続種別

#### • 消去

ユーザーを消去します。

アドレス帳の登録は2000件まで登録できます。

ユーザーコードの登録は 1000 件まで登録できます。

「認証情報」の「印刷利用量制限」については、『セキュリティーガイド』を参照してください。

Web Image Monitor からもアドレス帳の登録/変更/消去ができます。

#### グループ登録/変更/消去

複数のメール宛先を1つのグループとして登録できます。

相手先ごとにグループを作り登録しておくと便利です。

グループは 100 件まで登録できます。

グループの設定についての詳細は、P.232「宛先をグループに登録する」を参照してください。

• 新規登録

グループを新規登録します。登録/変更できる項目は次のとおりです。

• 登録情報

登録番号、名前、ヨミガナ、キー表示名、見出し1、見出し2、見出し3

- 登録済ユーザー/グループ登録済ユーザー/グループ名
- 認証保護 宛先保護

登録先グループ登録先グループ名

# • 変更

登録したグループを変更します。変更できる項目は次のとおりです。

- 登録情報
  - 登録番号、名前、ヨミガナ、キー表示名、見出し1、見出し2、見出し3
- 登録済ユーザー/グループ登録済ユーザー/グループ名
- 認証保護 宛先保護
- 登録先グループ登録先グループ名
- 消去

グループを消去します。

Web Image Monitor からもグループの登録/変更/消去ができます。

## 並び順入れ替え

登録したユーザーの並び順を入れ替えます。

同じ見出し内での並び順入れ替えはできますが、見出しをまたいだ移動はできません。

(例:登録されているユーザー「企画課」を「常用」から「か」へ移動することはできません。)

並び順入れ替えの詳細については、P.185「ユーザーの並び順を入れ替える」を参照してください。

#### アドレス帳:宛先リスト印刷

アドレス帳に登録した宛先のリストを印刷します。

- 見出し1順印刷アドレス帳の宛先リストを見出し1の順番で印刷します。
- 見出し2順印刷アドレス帳の宛先リストを見出し2の順番で印刷します。
- 見出し3順印刷アドレス帳の宛先リストを見出し3の順番で印刷します。
- グループ宛先印刷グループ宛先リストを印刷します。

1

アドレス帳の宛先リスト印刷の詳細は、P.240「宛先リストを印刷する」を参照してください。

#### 見出し編集

目的のユーザーコードを探しやすいように見出しの名称を編集します。

見出し編集の詳細については、P.186「見出しを編集する」を参照してください。

#### アドレス帳見出し切り替え

ユーザーコードを選択するときに、表示する見出しを選択します。

- 見出し1(五十音順)
- 見出し2(アルファベット順)
- 見出し3(5分類用)

工場出荷時の設定:見出し1(五十音順)

見出しの並べ替えについて詳細は、P.183「名前を登録する」を参照してください。

# ユーザー個別設定・アドレス帳 バックアップ/リストア

SD カードを使用して本機のアドレス帳データの保存や、保存したアドレス帳データを本機に復元します。

- バックアップ本機のアドレス帳データを SD カードに保存します。
- リストアSD カードに保存したアドレス帳データを復元します。
- フォーマットSD カードをフォーマットします。
- メディア情報取得SD カードの空き容量やデータの内容などが表示されます。

SD カードの取り付けについては、サービス実施店に確認してください。

復元すると、本機に保存されているアドレス帳は上書きされます。また、ユーザー別のカウンターがクリアされます。

アドレス帳のバックアップ/リストアは、Web Image Monitor でも設定できます。詳しくは、Web Image Monitor のヘルプを参照してください。

#### アドレス帳自動登録時データ利用設定

アドレス帳自動登録時にデータを利用するかしないかを設定します。

「データを利用する」を選択したときは、テンプレートとなる本機アドレス帳のユーザー登録番号を指定します。

- データを利用する
- データを利用しない

工場出荷時の設定:データを利用しない

設定については、『セキュリティーガイド』を参照してください。

「Windows 認証」、「LDAP 認証」、または「統合サーバー認証」設定が必要です。

Windows 認証、LDAP 認証、統合サーバー認証についての詳細は、『セキュリティーガイド』を参照してください。

## カウンター表示/印刷

各種カウンターを表示、印刷します。

• カウンター表示/印刷

機能ごとのカウンターを表示します。(各機能には、トータル、コピー、プリンター、A3/DLT、両面、ファクス印刷、送信トータル、ファクス送信、スキャナー送信、カバレッジがあります。)

カウンター一覧印刷機能ごとのカウンター使用量の一覧を印刷します。

#### ユーザー別カウンター表示/クリア/印刷

ユーザーによる機能ごとのカウンターを表示、印刷したり、カウンターの数値を「0」 に戻したりします。

「印刷利用量」については、『セキュリティーガイド』を参照してください。

5件以上登録しているときは [▲前へ] [▼次へ] で全カウンターを表示します。

「ユーザー別カウンター表示/クリア/印刷」で表示したカウンターは、「カウンター表示/印刷」で表示されるカウンターと数値が異なることがあります。

- 全ユーザー一覧印刷 すべてのユーザーのカウンターの使用量を印刷します。
- 全ユーザークリア すべてのユーザーのカウンターの数値を 0 に戻します。
- ユーザー別一覧印刷ユーザーごとのカウンターの使用量を印刷します。
- ユーザー別クリアユーザーごとの各カウンターの数値を 0 に戻します。

印刷についての詳細は、P.192「ユーザー別力ウンターを印刷する」を参照してください。

#### eco 指数カウンター表示/クリア

詳細は『セキュリティーガイド』を参照してください。

ユーザー別 eco 指数カウンター表示/クリア

詳細は『セキュリティーガイド』を参照してください。

eco 指数カウンター集計期間/管理者メッセージ設定

詳細は『セキュリティーガイド』を参照してください。

# 上限到達時動作設定

- ジョブ中断
- ジョブ終了後制限
- 継続利用許可

工場出荷時の設定: 継続利用許可

### 印刷利用量制限度数設定

詳細は『セキュリティーガイド』を参照してください。

## 印刷利用量上限初期值

詳細は『セキュリティーガイド』を参照してください。

# 利用量カウンター定期/指定リセット設定

詳細は『セキュリティーガイド』を参照してください。

#### メディアスロット使用

詳細は『セキュリティーガイド』を参照してください。

### ユーザー認証管理

- 認証しない
- ユーザーコード認証

ユーザーコードごとに機能のアクセス制限を設定します。

ユーザーコード認証を行うときは、ユーザーコードを登録してください。

「プリンター」を「自動登録」に設定すると、ドライバー側で入力したコードごとに印刷のログをとることができます。

プリンタージョブ認証についての詳細は、管理者に確認してください。

#### その他の機能制限:

- ・コピー
- ・プリンター
- 自動登録
- ドキュメントボックス
- ファクス
- スキャナー
- ブラウザー
- ベーシック認証
- Windows 認証
- LDAP 認証
- 統合サーバー認証

工場出荷時の設定:認証しない

ベーシック認証、Windows 認証、LDAP 認証、統合サーバー認証についての詳細は、『セキュリティーガイド』を参照してください。

### 拡張認証管理

詳細は『セキュリティーガイド』を参照してください。

#### 管理者認証管理

詳細は『セキュリティーガイド』を参照してください。

#### 管理者登録/変更

詳細は『セキュリティーガイド』を参照してください。

## キーカウンター管理

キーカウンターを使用して、使用者の制限をするかしないかを設定します。

#### その他の機能:

- ・コピー
- ・プリンター
- ドキュメントボックス
- ファクス
- スキャナー
- ブラウザー

#### 外部課金装置管理

キーカードを使用して、使用者の課金上限を設定し利用状況を管理します。

#### その他の機能:

- ・コピー
- プリンター
- ドキュメントボックス
- ファクス
- スキャナー
- ブラウザー

#### 拡張外部課金装置管理

拡張機能による外部課金装置を、使用するかしないかを設定します。

詳細は管理者に確認してください。

#### セキュリティー強化

セキュリティー機能を利用するかしないかを設定します。詳細は『セキュリティーガイド』を参照してください。

#### ドキュメントボックス蓄積文書自動消去

ドキュメントボックスに保存された文書を、一定日数経過後に自動的に消去するかしないかを設定します。

- する
- しない

工場出荷時の設定:する:3日

「する」に設定したときは、設定以後に保存した文書が対象になります。

「しない」を選択したときは自動消去されません。

「する」を選択したときは、「1-180」(1日単位)の範囲で日数をテンキーで入力します。

工場出荷時の設定では、ドキュメントボックスに蓄積された文書は、蓄積してから3日目(72時間後)に消去されます。

#### ドキュメントボックス蓄積文書一括消去

ドキュメントボックスに保存されている文書をすべて消去します。

パスワードが設定されている文書も消去されます。

確認画面が表示されます。消去するときは「消去する」を押します。

#### 文書管理設定

Ridoc Document Router でキャプチャー機能を使用するときに表示されます。

詳細は管理者に確認してください。

#### 文書管理:送信待ち文書一括消去

Ridoc Document Router でキャプチャー機能を使用するときに表示されます。

詳細は管理者に確認してください。

#### 文書管理:ユーザー設定

Ridoc Document Router でキャプチャー機能を使用するときに表示されます。

詳細は管理者に確認してください。

## 文書管理:公開設定

Ridoc Document Router でキャプチャー機能を使用するときに表示されます。

詳細は管理者に確認してください。

#### 文書管理:ユーザー名の初期値

Ridoc Document Router でキャプチャー機能を使用するときに表示されます。

詳細は管理者に確認してください。

#### LDAP サーバー登録/変更/消去

LDAP サーバーを登録するとスキャナー機能やファクス機能から文書をメールで送信するときに、LDAP サーバー上のアドレス帳からメールアドレスを調べることができます。

- 名前
- サーバー名
- 検索開始位置
- ポート番号
- SSI
- 認証
- ユーザー名
- ・パスワード
- レルム名
- 日本語文字コード
- 検索条件
- 任意検索条件

LDAP 検索を行うためには、「サーバー名」、「検索開始位置」、「ポート番号」、「認証」、「日本語文字コード」、「検索条件」の項目を必ず設定してください。使用のサーバー環境により、設定が必要な項目が異なります。使用のサーバー環境を確認のうえ、必要に応じて設定してください。

LDAP サーバーを利用したいときには、管理者用設定の「LDAP 検索」で[する]を 選択しておきます。

LDAP サーバーの対応バージョンは Ver2.0 と Ver3.0 です。ダイジェスト認証を使用できるのは、LDAP Ver.3.0 だけです。

LDAP サーバーの登録については、P.54「LDAP サーバーを設定する」を参照してください。

#### LDAP 検索

LDAP サーバーを検索で使用するかしないかを設定します。

工場出荷時の設定:しない

「しない」に設定したときは、検索画面に [LDAP 検索] が表示されません。

#### 移行時間設定でのスリープモード移行

スリープモード機能を利用するかしないかを設定します。

工場出荷時の設定:する

# 通信テストコール実行

- @Remote センターサーバー (RICOH Gateway) に通信テストを行います。
- @Remote を使用しているときに実行できます。

「機器情報通知実行」をしているときは「通信テストコール実行」はできません。

## 機器情報通知実行

@Remote センターサーバー(RICOH Gateway)に機器情報を通知します。

@Remote を使用しているときに実行できます。

「通信テストコール実行」をしているときは「機器情報通知実行」はできません。

# サービスモード移行禁止設定

詳細は『セキュリティーガイド』を参照してください。

#### ファームウェアバージョン表示

本機にインストールされているファームウェアのバージョンを表示します。

#### ネットワークセキュリティーレベル

詳細は『セキュリティーガイド』を参照してください。

#### メモリー自動消去設定

詳細は『セキュリティーガイド』を参照してください。

#### メモリー全消去

詳細は『セキュリティーガイド』を参照してください。

#### ログー括消去

詳細は『セキュリティーガイド』を参照してください。

#### ログ転送設定

詳細は『セキュリティーガイド』を参照してください。

## 不正コピーガード検知

詳細は『セキュリティーガイド』を参照してください。

#### USB ポート固定

USB ポートで新規接続時にプリンタードライバーを再度インストールするかしないかを設定します。

- しない
- レベル1
- レベル 2

#### 工場出荷時の設定:しない

「レベル 1」に設定した場合、プリンタードライバーをインストール済みの PC に本機と同一の機種を USB 接続するとき、新規のプリンタードライバーをインストールしないで機器を使用できます。

「レベル 2」に設定するときは、サービス実施店または販売店にお問い合わせください。

#### レルム登録/変更/消去

Kerberos 認証で使用するレルムを登録します。

- レルム名
- KDC サーバー名

#### ドメイン名

レルムを登録するには、「レルム名」「KDC サーバー名」を必ず設定してください。 レルム登録についての詳細は、P.60「レルムを設定する」を参照してください。

#### 機器データ暗号化設定

詳細は『セキュリティーガイド』を参照してください。

## 連携機器登録/変更/消去

連携する機器を6台まで登録できます。

## 機器証明書登録/消去

機器の証明書を登録、消去します。

詳細は『セキュリティーガイド』を参照してください。

# 機器設定情報:インポート(サーバー)設定

詳細は『セキュリティーガイド』を参照してください。

## 機器設定情報:インポート(サーバー)実行

詳細は『セキュリティーガイド』を参照してください。

# 機器設定情報:エクスポート(メディア)

詳細は『セキュリティーガイド』を参照してください。

## 機器設定情報:インポート(メディア)

詳細は『セキュリティーガイド』を参照してください。

#### PDF ファイル形式: PDF/A 固定

PDF のファイル形式を PDF/A だけに設定します。

工場出荷時の設定:しない

#### ストップキー印刷ジョブ停止設定

ストップキーで停止する印刷ジョブを設定します。

- すべての印刷ジョブ
- 操作中のジョブのみ

工場出荷時の設定: すべての印刷ジョブ

#### 強制セキュリティー印字:コピー

コピーから文書を出力するときに、ユーザー情報や機器の情報を印字するかしないか を設定します。

工場出荷時の設定:しない

[する] に設定したとき、[出力日時]、[出力者名]、[機番]、[本体 IP アドレス]、[印字位置調整] 項目で印字設定をします。

### 強制セキュリティー印字:ドキュメントボックス

ドキュメントボックスから文書を出力するときに、ユーザー情報や機器の情報を印字するかしないかを設定します。

工場出荷時の設定:しない

[する] に設定したとき、[出力日時]、[出力者名]、[機番]、[本体 IP アドレス]、[印字位置調整] 項目で印字設定をします。

## 強制セキュリティー印字:ファクス

ファクスから文書を出力するときに、ユーザー情報や機器の情報を印字するかしないかを設定します。

工場出荷時の設定:しない

[する] に設定したとき、[出力日時]、[出力者名]、[機番]、[本体 IP アドレス]、[印字位置調整] 項目で印字設定をします。

#### 強制セキュリティー印字:プリンター

プリンターから文書を出力するときに、ユーザー情報や機器の情報を印字するかしないかを設定します。

工場出荷時の設定:しない

[する] に設定したとき、[出力日時]、[出力者名]、[機番]、[本体 IP アドレス]、[印字位置調整] 項目で印字設定をします。

#### ユーザー別ホーム利用

ユーザー別ホーム画面の利用を許可するか、許可しないかを設定します。

工場出荷時の設定:許可しない

詳細は『セキュリティーガイド』を参照してください。

#### 切り替え言語選択

切り替え言語キーに登録する言語を5つまで設定することができます。

工場出荷時の設定は、仕向け地によって異なります。

# 設定できる言語:

日本語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、 オランダ語、ノルウェー語、デンマーク語、スウェーデン語、ポーランド語、ポルトガル語、ハンガリー語、チェコ語、フィンランド語、簡体字、繁体字、ロシア語、ギリシャ語、カタロニア語、トルコ語、ブラジル・ポルトガル語

#### ₩ 補足

• 各項目の詳細については、P.8「初期設定を変更する」を参照してください。

# LDAP サーバーを設定する

LDAP サーバーの設定方法を説明します。

LDAP サーバーの対応バージョンは Ver.2.0 と Ver.3.0 です。

LDAP サーバーを登録すると、スキャナー機能やファクス機能から文書をメールで送信するときに、LDAP サーバー上のアドレス帳からメールアドレスを調べることができます。

LDAP 検索を行うためには下記の項目を必ず設定してください。

- サーバー名
- 検索開始位置
- ポート番号
- 認証
- 日本語文字コード
- 検索条件

使用のサーバー環境によって、上記以外で設定が必要な項目は異なります。使用のサーバー環境を確認のうえ、必要に応じて設定してください。

認証方法の選択で [Kerberos 認証] を選択したときは、「ユーザー名」、「パスワード」、「レルム名」を必ず設定してください。

認証方法の選択で [ダイジェスト認証] または [平文認証] を選択したときは、「ユーザー名」と「パスワード」を必ず設定してください。

ダイジェスト認証を使用できるのは、LDAP Ver.3.0 だけです。

Kerberos 認証を使用するときは、あらかじめレルムを登録しておく必要があります。レルムの登録については、P.60「レルムを設定する」を参照してください。

また、LDAP 検索を行うためには、管理者用設定の「LDAP 検索」で[する]を選択する必要があります。

## LDAP サーバーを登録する

- 1. 「初期設定」キーを押します。
- 2. [システム初期設定] を押し、[管理者用設定] を押します。
- ILDAP サーバー登録/変更/消去]が表示されるまで「▼〕を押します。
- **4.** [LDAP サーバー登録/変更/消去]を押し、「登録/変更]を押します。
- **5.** 「未登録〕を押します。

6. [名前] を押します。

LDAP 検索のサーバー選択画面で表示する LDAP サーバーの名称を任意の名前で登録します。

7. 名前を入力し、「OK ] を押します。

文字の入力については、『本機のご利用にあたって』「文字入力のしかた」を参照してください。

8. 「サーバー名] を押します。

LDAP サーバーのホスト名または IPv4 アドレスを登録します。

9. サーバー名を入力し、[OK] を押します。

ホスト名または LDAP サーバーの IPv4 アドレスを 128 文字以内で入力します。

10. 「検索開始位置」を押します。

検索を開始するルートフォルダーを選択します。ここで選択したフォルダーの中に 登録されているメールアドレスが検索の対象となります。

11. 検索開始位置を入力し、[OK] を押します。

たとえば、ABC 商事の販売部を検索対象としたときは、「dc=販売部、o=ABC 商事」と入力します。(ここではアクティブディレクトリを例にして説明します。dc が組織名、o が会社名です。)

使用のサーバー環境によっては、検索開始位置の登録が必要です。登録が必要なときは、何も指定しないで検索を行うとエラーとなります。使用のサーバーの環境を確認のうえ、入力してください。

12. [ポート番号] を押します。

LDAP サーバーと通信をするときに使用するポート番号を指定します。使用の環境にあわせたポートを指定してください。

- 13. ポート番号をテンキーで入力し、[#] を押します。
- 14. [設定] を押します。
- **15.** [SSL] を押します。
- **16.** 「SSL」の [利用する] を押して [設定] を押します。

LDAP サーバーと通信を行うときに SSL 通信を行います。

SSL 通信を行うには、LDAP サーバー側が SSL に対応している必要があります。

SSLを「利用する」に設定するとポート番号が「636」に自動で切り替わります。

SSL を利用しないときは、セキュリティーで問題が発生することがあります。詳細は『セキュリティーガイド』を参照してください。

- 17. [▼] を押します。
- **18.** [認証] を押し、[認証する] を押します。

- 19. 「認証」を押します。
- **20.** [Kerberos 認証]、[ダイジェスト認証]、[平文認証] のいずれかを押して [設定] を押します。
  - [Kerberos 認証]

パスワードが解読できないように加工して KDC サーバーへ送信し、KDC サーバーで認証します。

• [ダイジェスト認証]

本機でパスワードが解読できないように加工して LDAP サーバーへ送信します。 LDAP サーバーのバージョン 3.0 だけ設定できます。

• [平文認証]

パスワードの加工を行わずにそのまま LDAP サーバーへ送信します。

LDAP サーバーに検索要求を行うにあたり、代表者アカウントなどで認証できます。 認証を行うには使用している LDAP サーバーの認証設定にあわせる必要があります。 サーバーの設定を確認のうえ、本機の設定を行ってください。

「ダイジェスト認証」は LDAP サーバーのバージョン 3.0 だけ設定できます。

[しない]を選択したときは、手順27へ進みます。

[ダイジェスト認証]、[平文認証] を選択したときは、手順 21-手順 25 を操作してから手順 27 へ進みます。

[Kerberos 認証] を選択したときは、手順 21-手順 26 を操作してから手順 27 へ進みます。

**21.** 「認証」の [名前] を押します。

認証設定を [Kerberos 認証]、[ダイジェスト認証]、または [平文認証] に設定したときに、代表者アカウントのユーザー名とパスワードを入力することができます。個人ごと、検索のたびに認証するときは、入力しないでください。

**22.** ユーザー名を入力し、[OK] を押します。

使用のサーバー環境によりユーザー名の指定方法は異なります。使用のサーバー環境を確認のうえ、入力してください。

(例として Domain Name¥User Name、User Name@Domain Name、CN=名前、OU=部署名、DC=サーバー名のような指定方法があります。)

- **23.** [▼] を押し、「パスワード」を押します。
- **24.** パスワードを入力し、[OK] を押します。

このユーザー名とパスワードは LDAP サーバーに接続するときの代表者認証に必要です。

本機のアドレス帳に登録したユーザー名、パスワードを使用して LDAP サーバーに接続することもできます。詳しくは P.245「LDAP 認証」を参照してください。

**25.** 確認のため、もう一度同じパスワードを入力し [OK] を押します。 [ダイジェスト認証]、[平文認証] を選択したときは、手順 27 に進みます。

**26.** [Kerberos 認証] を選択したときは、レルム名を選択します。



27. [接続テスト] を押します。

LDAP サーバーに接続を行い、正しく接続できるかを確認できます。認証設定に応じて認証も確認します。

LDAP サーバーへの接続を試行します。

28. [確認] を押します。

接続に失敗したときは、設定を確認し、再度接続テストをしてください。本機能では、検索条件、検索開始位置の確認は行いません。

- 29. [設定] を押します。
- **30.** [日本語文字コード] を押し、使用する「日本語文字コード」を選択し、[設定] を押します。

LDAP サーバーで運用されている日本語文字コードを設定します。



- 31. [検索条件] を押します。
- **32.** 検索条件の [名前]、[メールアドレス]、[ファクス番号]、[会社名]、[部署名] で検索するために必要な項目を押します。

代表的な検索のキーワードとして属性を入力できます。入力した属性を使用して、 LDAP サーバーのアドレス帳から検索します。

**33.** 属性を入力し、[OK] を押します。

64 文字以内で属性を入力します。

サーバー環境により属性の値が異なることがあります。使用のサーバー環境で確認のうえ、属性を設定してください。

各項目とも入力しないで登録することはできますが、空白のときは、LDAP サーバーのアドレス帳からその属性での検索はできません。

- 34. [設定] を押します。
- 35. 「任意検索条件」を押します。

"社員番号"を登録します。

**36.** [属性] を押し、属性を入力し、[OK] を押します。

あらかじめ用意した名前・メールアドレス・ファクス番号・会社名・部署名以外のキーワードで検索したいときには、使用のLDAPサーバーに登録されたそのキーワードに対応する属性と検索時に操作部に表示される表示名をここで任意に設定します。たとえば、社員番号で検索したいときには属性に "employeeNo"、キー表示名には

サーバー環境により属性の値が異なることがあります。使用のサーバー環境で確認 のうえ、属性を設定してください。

**37.** [キー表示名] を押し、キー表示名を入力し、[OK] を押します。

登録した[キー表示名]はLDAP検索のキーワードとして表示されます。

[属性]、[キー表示名]の両方を登録しないと検索画面にキーは表示されません。任 意検索を行いたいときは必ず両方とも登録してください。

- 38. [設定] を2回押します。
- 39. 「閉じる」を2回押します。
- 40. [初期設定] キーを押します。

# 登録した LDAP サーバーを変更する

- 1. [初期設定] キーを押します。
- 2. [システム初期設定] を押します。
- **3.** [管理者用設定] を押します。
- 4. [LDAP サーバー登録/変更/消去] が表示されるまで [▼] を押します。
- **5.** [LDAP サーバー登録/変更/消去] を押します。
- 6. 「登録/変更」を押します。
- 7. 変更したい LDAP サーバーを選択します。
- **8.** 変更が必要な項目を設定します。
- **9.** 変更が終わったら「設定」を押します。

- 10. [閉じる] を2回押します。
- 11. [初期設定] キーを押します。

# 登録した LDAP サーバーを消去する

- 1. [初期設定] キーを押します。
- 2. [システム初期設定] を押します。
- 3. [管理者用設定] を押します。
- 4. [LDAP サーバー登録/変更/消去] が表示されるまで [▼] を押します。
- 5. [LDAP サーバー登録/変更/消去] を押します。
- 6. 「消去」を押します。
- **7.** 消去したい LDAP サーバーを選択します。
- 8. [消去する] を押します。
- 9. [閉じる] を2回押します。
- 10. [初期設定] キーを押します。

# レルムを設定する

Kerberos 認証で使用するレルムを設定します。

レルムとは Kerberos 認証を使用したネットワークエリアです。

レルムを登録するには、「レルム名」、「KDC サーバー名」を必ず設定してください。使用のネットワーク環境を確認のうえ、必要に応じて「ドメイン名」を設定してください。 レルムは5つまで登録できます。

# レルムを登録する

- 1. [初期設定] キーを押します。
- 2. 「システム初期設定」を押します。
- 3. 「管理者用設定」を押します。
- **4.** [レルム登録/変更/消去] が表示されるまで [▼] を押します。
- **5.** [レルム登録/変更/消去] を押します。



- 6. [登録/変更] を押します。
- **7.** [\*未登録] を押します。
- 8. [レルム名] を押します。
- **9. レルム名を入力し、[OK] を押します。** レルム名の代わりにホスト名も入力できます。
- **10.** [KDC サーバー名] を押します。
- **11. KDC サーバー名を入力し、[OK] を押します。** KDC サーバー名の代わりにホスト名または IPv4 アドレスも入力できます。
- 12. 「ドメイン名] を押します。
- **13.** ドメイン名を入力し、[OK] を押します。 ドメイン名の代わりにホスト名も入力できます。

- 14. [設定] を押します。
- 15. [閉じる] を2回押します。
- 16. [初期設定] キーを押します。

# 登録したレルムを変更する

- 1. [初期設定] キーを押します。
- 2. 「システム初期設定」を押します。
- **3.** [管理者用設定] を押します。
- **4.** 「レルム登録/変更/消去」が表示されるまで「▼」を押します。
- **5.** 「レルム登録/変更/消去]を押します。
- 6. [登録/変更] を押します。
- 7. 設定内容を変更したいレルム名を押します。
- 8. レルム名を変更するときは、「レルム名」を押します。
- 9. 「後退」または「全消去」を押して、レルム名を入力し直します。
- **10.** [OK] を押します。
- **11.** KDC サーバー名を変更するときは、[KDC サーバー名] を押します。
- **12.** [後退] または [全消去] を押して、KDC サーバー名を入力し直します。
- **13.** [OK] を押します。
- 14. ドメイン名を変更するときは、[ドメイン名] を押します。
- 15. 「後退」または「全消去」を押して、ドメイン名を入力し直します。
- **16.** 「OK】を押します。
- 17. [設定] を押します。
- 18. 「閉じる」を2回押します。
- 19. [初期設定] キーを押します。

# 登録したレルムを消去する

- 1. [初期設定] キーを押します。
- 2. 「システム初期設定」を押します。
- 3. 「管理者用設定」を押します。

- 4. [レルム登録/変更/消去] が表示されるまで [▼] を押します。
- 5. [レルム登録/変更/消去] を押します。
- 6. [消去] を押します。
- 7. 消去したいレルム名を選択します。
- 8. [消去する] を押します。
- 9. [閉じる] を2回押します。
- 10. [初期設定] キーを押します。

# 2. 接続と設定

ネットワークの接続方法、およびネットワークの環境設定について説明します。

# インターフェースを接続する

本機のインターフェースを確認し、使用するネットワーク環境に応じた方法で接続します。本機の接続とネットワークの設定について説明します。



CTR003

#### 1. USB ホストインターフェース

USB のケーブルやデバイスを接続するコネクターです。本機に IC カード認証装置や外付けキーボード、Bluetooth オプションなどを取り付けるときに使います。

#### 2. IEEE 1284 インターフェース

IEEE 1284 のケーブルを差し込むコネクターです。拡張 1284 ボード(オプション)を装着して、IEEE 1284 インターフェースで接続するときに使います。

#### 3. USB2.0 インターフェース

USB2.0 のケーブルを差し込むコネクターです。本機を USB 接続でプリント印刷するときに使います。

#### 4. GigaBit イーサネットインターフェース

1000BASE-T、100BASE-TX、または 10BASE-T のケーブルを差し込むコネクターです。本機をネットワーク接続するときに使います。1000BASE-T のケーブルを使用するときは、[システム初期設定] の [インターフェース設定] の [イーサネット速度] を [自動:1Gbps 許可] に設定してください。

#### 5. 無線 LAN インターフェース

拡張無線 LAN ボード(オプション)を装着して、無線 LAN を使用してネットワークに接続するときのインターフェースです。本機で使用できる無線 LAN インターフェースは IEEE 802.11a/g です。

## ₩ 補足

- 無線 LAN(IEEE802.11b/g/n )/Bluetooth は、2.4GHz 帯域の電波を利用しています。 無線 LAN(IEEE802.11b/g/n )/Bluetooth を使用するときは、電子レンジやコードレス 電話など、同じ周波数帯域を利用する産業、科学、医療用機器が近くで使用されてい ないことを確認してください。万一、干渉したときは通信状態が不安定になる可能性 があります。周囲に干渉の起こる機器が存在しないことを確認してください。
- 拡張 1284 ボード、拡張無線 LAN ボードは、同時に装着できません。
- GigaBit イーサネットインターフェース、無線 LAN インターフェースは同時に使用できません。無線 LAN ボードを装着し、使用するときは、ネットワークインターフェース選択で無線 LAN の選択が必要です。
- Bluetooth オプションと拡張無線 LAN ボードは同時に装着できません。

# GigaBit イーサネットインターフェースに接続する

GigaBit イーサネットインターフェースには、1000BASE-T、100BASE-TX または 10BASE-T ケーブルを接続します。

1000BASE-T のケーブルを使用するときは、[システム初期設定] の [インターフェース設定] の [イーサネット速度] を [自動: 1Gbps 許可] に設定してください。

# ☆重要

- 本作業をする前に、主電源スイッチが切れていることを確認してください。
- 1. イーサネットケーブルの先端に、同梱のフェライトコアを装着します。



CTS011

2. 本機の主電源スイッチが切れていることを確認します。

3. イーサネットケーブルを、本機の GigaBit イーサネットインターフェースに接続します。



- **4.** イーサネットケーブルのもう一方をネットワーク接続用の Hub などに接続します。
- 5. 本機の主電源スイッチを入れます。

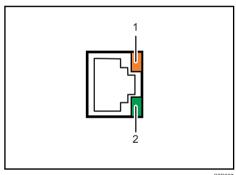

CTR00

- 1. データ送受信中は LED が橙色に点灯します。データを送受信していないときは消灯します。
- 2. 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T 動作時は LED が緑色に点灯します。ネットワークに接続していないときは消灯します。

## ₩ 補足

- 主電源スイッチの入れかた、切りかたについては、『本機のご利用にあたって』「電源 の入れかた、切りかた」を参照してください。
- プリンタードライバーのインストール方法は、『ドライバーインストールガイド』「プリンタードライバーをインストールする」を参照してください。

# USB(Bコネクター) インターフェースに接続する

USB (Bコネクター) に接続します。

**1.** USB 2.0 用(B コネクター) インターフェースケーブルを本機の USB 2.0 (B コネクター) インターフェースに接続します。



2. パソコンに USB 2.0 用インターフェースケーブルを接続します。

# ₩ 補足

- USB 2.0 用 (B コネクター) インターフェースケーブルは、使用のパソコンに合わせて別途お買い求めください。
- USB 2.0 用 (B コネクター) インターフェースに対応した 5m 以下のケーブルを使用してください。
- USB 2.0 用(B コネクター) インターフェースケーブルは、使用のパソコンやコネクターの形状に合わせて別途お買い求めください。
- Windows XP/Vista/7、Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2、Mac OS X10.3.3 以降の環境に対応しています。
- Macintosh で使用するときは、本機に PS3 カード、またはマルチエミュレーションカードが装着されている必要があります。 $Mac\ OS\ X\ 10.3.3\$ 以降のサポート速度は USB 2.0 相当です。
- プリンタードライバーのインストール方法は、『ドライバーインストールガイド』「プリンタードライバーをインストールする」を参照してください。

# USB ホストインターフェースに接続する

USB に接続します。

**1.** USB インターフェース機器を本機の USB ホストインターフェースに接続します。



# ₩ 補足

- USB ホストインターフェースケーブルは、使用の機器に合わせて別途お買い求めください。
- USB ホストインターフェースに対応した 5m 以下のケーブルを使用してください。
- USB ホストインターフェースケーブルは、使用の機器やコネクターの形状に合わせて 別途お買い求めください。
- Bluetooth オプションは、電源を入れたあとの取り付け、取り外しを行わないでください。

# IEEE 1284 インターフェースに接続する

拡張 1284 ボードには、IEEE 1284 用インターフェースケーブルを接続します。

# ☆重要

- 本作業をする前に、主電源スイッチが切れていることを確認してください。
- 1. パソコンの電源を切ります。
- 2. 本機の主電源スイッチが切れていることを確認します。

**3.** IEEE 1284 用インターフェースケーブルを本機の IEEE 1284 インターフェースに接続します。



IEEE 1284 用インターフェースケーブルと本機の IEEE 1284 インターフェースの接続 には、変換アダプターが必要になることがあります。

- **4.** パソコンに IEEE 1284 用インターフェースケーブルを差し込み、固定します。 パソコンに接続するコネクターの形状をよく確かめ、確実に固定してください。
- 5. 本機の主電源スイッチを入れます。
- 6. パソコンの電源を入れます。

Windows XP/Vista/7、Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2 をご利用の場合、パソコンの電源をいれたときにプリンタードライバーのインストール画面が表示されることがあります。このときは画面上の[キャンセル]をクリックしてください。

### ₩ 補足

- 本機には IEEE1284 用インターフェースケーブルが付属されていません。インターフェースケーブルは、使用の機器やコネクターの形状に合わせて別途お買い求めください。
- ホストコンピューターでの動作が保障された 5m 以下の IEEE1284 用インターフェースケーブルを使用してください。
- 主電源スイッチの入れかた、切りかたについては、『本機のご利用にあたって』 「電源の入れかた、切りかた」を参照してください。
- プリンタードライバーのインストール方法は、『ドライバーインストールガイド』 「プリンタードライバーをインストールする」を参照してください。

# 無線 LAN インターフェースの接続を確認する

無線 LAN インターフェースの接続を確認します。

## ₩ 補足

- 本機の IPv4 アドレスとサブネットマスク、または IPv6 アドレスの設定を確認してください。
- 本機の操作部から IPv4 アドレスとサブネットマスクを設定する方法は、P.25「ネットワーク」を参照してください。
- 無線 LAN で本機をネットワークに接続するにはインターフェース設定/ネットワークの [ネットワークインターフェース選択] で、[無線 LAN] を選択してください。

### セットアップの流れ

無線 LAN のセットアップは、[システム初期設定] の [インターフェース設定] で [無線 LAN] を選択して、次の流れで行います。



#### ₩ 補足

- Windows XP 標準のドライバーかユーティリティーを使用して Windows XP の無線 LAN クライアントと通信するとき、通信モードは「802.11 アドホックモード」に設定 してください。
- 通信モードで「802.11 アドホックモード」を選択したときは、「アドホックチャンネル」でチャンネルを設定してください。使用する無線 LAN の規格に合わせてチャンネルを設定してください。設定についての詳細は、P.32「無線 LAN」を参照してください。

- セキュリティー方式は、「WEP」または「WPA」から設定します。「WPA」を設定するには、通信モードを「インフラストラクチャーモード」に設定する必要があります。 設定方法の詳細は、P.32「無線 LAN」を参照してください。
- セキュリティー方式で「WPA」を選択したときは、「WPA-PSK」、「WPA」、「WPA2-PSK」、「WPA2」の中から選択します。また、「WPA-PSK」「WPA2-PSK」を選択したときは PSK を入力します。「WPA」「WPA2」を選択したときは認証方式や機器証明書の導入などの設定が必要です。設定についての詳細は、『セキュリティーガイド』を参照してください。
- 本体操作部での設定方法、設定項目についての詳細は、P.32「無線 LAN」を参照して ください。
- 本体操作部以外からの設定方法は、P.72「本機以外からの設定方法」を参照してく ださい。
- システム設定リストを印刷して、設定した内容を確認できます。システム設定リストの印刷については、『プリンター』「テスト印刷する」を参照してください。

#### 雷波状態を確認する

インフラストラクチャーモードを使用しているとき、本機の操作部で電波状態を確認できます。

- 1. [初期設定] キーを押します。
- 2. [システム初期設定] を押します。
- 3. [インターフェース設定] を押します。
- **4.** [無線 LAN] を押します。
- **5.** [電波状態] を押します。 電波状態が表示されます。
- 6. 確認が終了したら [閉じる] を押します。
- 7. [初期設定] キーを押します。

通常画面に戻ります。

#### 2

# ネットワークの設定

システム初期設定のネットワーク設定は、使用する機能やインターフェースに応じて必要な設定項目が違います。

P.285「ネットワークの設定一覧」を参照して、以下の機能に必要な項目を設定してください。

- プリンター/PC ファクス
- インターネットファクス
- IP ファクス
- メール送信
- ファイル送信
- ネットワーク配信
- WSD 配信
- ネットワーク TWAIN スキャナー
- ドキュメントボックス

### ☆重要

• 設定にあたっては必ず管理者が行うか、管理者の立ち会いのもとで行ってください。

## ↓ 補足

• 各設定の詳細は、P.25「インターフェース設定」または、P.35「ファイル転送設定」を参照してください。

# 本機以外からの設定方法

ネットワーク環境に必要な設定項目は、本機の操作部だけでなく、Web Image Monitor (Web ブラウザー) や telnet などのユーティリティーでも設定できます。

#### ₩ 補足

- Web Image Monitor については、P.87「Web ブラウザーを使用する」を参照してください。
- telnet については、P.107「telnet を使用する」を参照してください。

# インターフェース設定

Web Image Monitor や telnet を使用して、本機の [システム初期設定] にある [インターフェース設定] の設定値を変更します。

○:設定可、-:設定不可

| インターフェース設定→ネットワークの設定項目                 | Web Image<br>Monitor | telnet |
|----------------------------------------|----------------------|--------|
| [本体 IPv4 アドレス]→[自動的に取得(DHCP)]          | 0                    | 0      |
| [本体 IPv4 アドレス] → [指定] → 「本体 IPv4 アドレス」 | 0                    | 0      |
| [本体 IPv4 アドレス] →[指定]→「サブネットマスク」        | 0                    | 0      |
| [IPv4 ゲートウェイアドレス]                      | 0                    | 0      |
| [本体 IPv6 アドレス]→「手動設定アドレス」              | 0                    | 0      |
| [IPv6 ゲートウェイアドレス]                      | 0                    | 0      |
| [IPv6 ステートレアドレス自動設定]                   | 0                    | 0      |
| [DHCPv6 設定]                            | 0                    | 0      |
| [DNS 設定]→[自動的に取得(DHCP)]                | 0                    | 0      |
| [DNS 設定] → [指定] →「DNS サーバー 1-3」        | 0                    | 0      |
| [DDNS 設定]                              | 0                    | 0      |
| [IPsec]                                | 0                    | 0      |
| [ドメイン名]→[自動的に取得(DHCP)]                 | 0                    | 0      |
| [ドメイン名]→ [指定] →「ドメイン名」                 | 0                    | 0      |
| [WINS 設定]→[使用する]→「プライマリー WINS サーバー」    | 0                    | 0      |
| [WINS 設定]→[使用する]→「セカンダリー WINS サーバー」    | 0                    | 0      |
| [WINS 設定] → [使用する] → 「スコープ ID」         | 0                    | 0      |

2

| インターフェース設定→ネットワークの設定項目                      | Web Image<br>Monitor | telnet |
|---------------------------------------------|----------------------|--------|
| [WINS 設定] → [使用しない]                         | 0                    | 0      |
| [有効プロトコル] →「IPv4」                           | 0                    | 0      |
| [有効プロトコル]→「IPv6」                            | 0                    | 0      |
| [有効プロトコル] →「Netware」                        | 0                    | 0      |
| [有効プロトコル]→「SMB」                             | 0                    | 0      |
| [有効プロトコル] →「AppleTalk」                      | 0                    | 0      |
| [NCP 配信時プロトコル] → [IPX 優先]                   | 0                    | _      |
| [NCP 配信時プロトコル] → [TCP/IP 優先]                | 0                    | _      |
| [NCP 配信時プロトコル] → [IPX のみ]                   | 0                    | _      |
| [NCP 配信時プロトコル] → [TCP/IP のみ]                | 0                    | _      |
| [NW フレームタイプ] → [自動選択]                       | 0                    | 0      |
| [NW フレームタイプ] → [Ethernet II]                | 0                    | 0      |
| [NW フレームタイプ] → [Ethernet 802.2]             | 0                    | 0      |
| [NW フレームタイプ] → [Ethernet 802.3]             | 0                    | 0      |
| [NW フレームタイプ] → [Ethernet SNAP]              | 0                    | 0      |
| [SMB コンピューター名]                              | 0                    | 0      |
| [SMB ワークグループ]                               | 0                    | 0      |
| [イーサネット速度]                                  | 0                    | 0      |
| [ネットワークインターフェース選択] → [イーサネット]               | 0                    | 0      |
| [ネットワークインターフェース選択]→[無線 LAN]                 | 0                    | 0      |
| [Ping コマンド実行]                               | _                    | _      |
| [SNMPv3 通信許可設定] → [暗号化のみ]、[暗号化/平文]          | 0                    | 0      |
| [SSL/TLS 通信許可設定] → [暗号文のみ]、[暗号文優先]、[暗号文/平文] | _                    |        |
| [ホスト名]                                      | 0                    | 0      |
| [本体名]                                       | 0                    | 0      |
| [イーサネット用 IEEE 802.1X 認証]                    | 0                    | 0      |

| インターフェース設定→無線 LAN の設定項目    | Web Image<br>Monitor | telnet |
|----------------------------|----------------------|--------|
| [通信モード] →[802.11 アドホックモード] | $\circ$              | 0      |

| インターフェース設定→無線 LAN の設定項目  | Web Image<br>Monitor | telnet |
|--------------------------|----------------------|--------|
| [通信モード]→[インフラストラクチャーモード] | 0                    | 0      |
| [SSID 設定]                | 0                    | 0      |
| [アドホックチャンネル]             | 0                    | 0      |
| [セキュリティー方式選択]            | 0                    | 0      |

# ファイル転送設定

Web Image Monitor や telnet を使用して、本機の[システム初期設定]にある[ファイル 転送設定]の設定値を変更します。

○:設定可、-:設定不可

| ファイル転送の設定項目          | Web Image<br>Monitor | telnet |
|----------------------|----------------------|--------|
| [配信オプション]            | _                    | _      |
| [文書管理サーバー IPv4 アドレス] | _                    | _      |
| [ファクス受信文書配信設定]       | _                    | _      |
| [SMTP サーバー]          | 0                    | _      |
| [SMTP 認証]            | 0                    | _      |
| [POP before SMTP]    | 0                    | _      |
| [受信プロトコル] → [POP3]   | 0                    | _      |
| [受信プロトコル]→ [IMAP4]   | 0                    | _      |
| [受信プロトコル]→ [SMTP]    | 0                    | _      |
| [POP3/IMAP4 設定]      | 0                    | _      |
| [管理者メールアドレス]         | 0                    | _      |
| [メール通信ポート設定]         | 0                    | _      |
| [メール受信間隔時間設定]        | 0                    | _      |
| [受信メールサイズ制限]         | 0                    | _      |
| [サーバー側メール保持]         | 0                    | _      |
| [送信初期ユーザー名・パスワード]    | 0                    | _      |
| [送信メール本文登録/変更/消去]    | _                    | _      |
| [送信社名自動指定]           | _                    | _      |
| [ファクスメールアカウント]       | 0                    | _      |

| ファイル転送の設定項目    | Web Image<br>Monitor | telnet |
|----------------|----------------------|--------|
| [スキャナー再送信間隔時間] | _                    | _      |
| [スキャナー再送信回数]   | _                    | _      |

# 電話回線および電話機との接続

電話回線と電話機との接続について説明します。

# 電話回線と接続する

ファクスを電話回線に接続する接続端子は、差し込み式のモジュラータイプです。



- 1. G3 回線接続端子
- 2. 外付け電話機接続端子



- 外付け電話機は「TEL」に接続してください。
- 各種サービス(キャッチホンなど)の提供を受けている電話回線は、ファクス用に使用できないことがあります。

# 電話機を接続する

外付け電話機を接続できます。接続した電話機で電話をかけたり、受けたりできます。

#### ₩ 補足

• 外付け電話機を接続すると、通常の電話機として使用できるほか、ファクスと電話を切り替える操作(リモート切替)もできます。ファクスから離れた場所にいても、ファクスに接続された電話機をそばに置いておけば、席を立たずにファクスと電話の切り替えができて便利です。

• 外付け電話機の性能によっては、接続できないことや機能の一部が使えなくなることがあります。

#### 電話回線の種別を設定する

接続した電話回線の種別を設定します。

電話回線にはプッシュ回線とダイヤル回線があります。またダイヤル回線には 10PPS と 20PPS の 2 種類があり、地域によって異なります。

加入電話回線(外線)、自営構内回線(内線)の種別は[ファクス初期設定]の[導入設定]タブにある[ダイヤル/プッシュ選択]で設定します。工場出荷時は「プッシュ」に設定されています。

#### ₩ 補足

- NTT の回線を利用していて回線の種類がわからないときは、NTT にお問い合わせください。正しく設定しないと、受信はできますが、送信できないことがあります。
- 加入電話回線(外線)の種類がわからないときは、[ダイヤル/プッシュ選択]の設定を「プッシュ」にして、177 (天気予報)などにオンフックでダイヤルしてみます。正しくつながったときは「プッシュ回線」です。また、自営構内回線(内線)の種類がわからないときも同様に、G3アナログ回線の「ダイヤル/プッシュ選択」の設定を「プッシュ」にして、内線の電話番号などにオンフックでダイヤルしてみます。正しくつながったときはプッシュ回線です。つながらなかったときは「20PPS」に設定して、同じようにオンフックでダイヤルしてみます。正しくつながったときは20PPS、つながらなかったときは10PPSです。
- [ダイヤル/プッシュ選択] の設定については、『ファクス』「導入設定」を参照して ください。

# ハンドセットを設定する

ハンドセットの種別を設定します。

#### ハンドセットの種別を設定する

ハンドセットの回線切替スイッチを電話回線の種別と同じに設定します。

プッシュ回線: PUSH

ダイヤル回線:10 (PPS) または20 (PPS)



# ハンドセットのベル音量を調整する

ハンドセットのベル音量調整スイッチで調整します。

• 大: H

• 小: L

• 無音: OFF



# 3. プリントサーバーの準備

プリントサーバーの設定について説明します。

# Windows ネットワークプリンターを設定する

Windows でネットワークプリンターを設定する方法の説明です。クライアントからネットワークプリンターを使用するために共有設定をします。 ここでは Windows 7 を例に説明します。

#### ☆ 重要

- [プリンタ] または [プリンタと FAX] ウィンドウでプリンタープロパティを変更するには、Administrators グループのメンバーとしてログオンしてください。
- **1. [スタート] ボタンをクリックします。** [スタート] メニューが表示されます。
- **2.** [コントロールパネル] をクリックし、[デバイスとプリンター] をクリックします。

Windows XP のときは、[プリンタと FAX]をクリックし、[プリンタと FAX]ウインドウを開きます。

Windows Vista のときは、[コントロールパネル] をクリックし、[ハードウェアとサウンド] のカテゴリーにある [プリンタ] をクリックし、[プリンタ] ウィンドウを開きます。

**3.** 追加したプリンターのアイコンを右クリックし、[プリンターのプロパティ] をクリックします。

プリンターのプロパティが表示されます。

Windows XP のときは、追加したプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、 [ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。

Windows Vista のときは、追加したプリンターアイコンを右クリックし、[管理者として実行]をクリックし、[プロパティ]をクリックします。

- 4. [共有] タブをクリックし、[このプリンタを共有する] を選択します。
- **5.** プリンターをほかのバージョンの Windows を使っているユーザーと共有する場合は、「追加ドライバ」をクリックします。

プリンタードライバーをインストールしたときに、「共有」にチェックを付けて代替 ドライバーをインストールしたとき、この操作は必要ありません。

6. [OK] をクリックし、プリンターのプロパティを閉じます。

# 3

# NetWare をプリントサーバーとして使用する

NetWare でネットワークプリンターを使用するときの設定のしかたを説明します。 NetWare では本機を「プリントサーバー」として接続できます。

#### ☆ 重要

- IPv6 環境では使用できません。
- 工場出荷時の設定では NetWare が無効になっています。操作部の[システム初期設定]の[インターフェース設定]の[有効プロトコル]設定か、Web Image Monitorの「NetWare」設定か、telnet の set コマンドで、NetWare を有効にしてください。設定やコマンドについては、P.25「インターフェース設定」、Web Image Monitorのヘルプ、または P.107「telnet を使用する」を参照してください。
- 本機能を使用するには、オプションの NetWare カードが必要です。

#### ₩ 補足

• この章ではファイルサーバー名を CAREE とした設定例で説明しています。

#### NetWare 6.5 のとき

#### ☆重要

- NetWare 6.5 でプリントサーバーとして使用するときは、NDS モードで使用してください。
- NetWare 6.5 を使用するときは、本機をプリントサーバーとして使用してください。
- 1. Web Image Monitor を起動します。
- **3.** ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。

ログインユーザー名とログインパスワードは管理者に確認してください。

使用のブラウザーの設定により、ログイン名、パスワードがブラウザーに保存される ことがあります。これを防止するためにはブラウザーでログイン名、パスワードを保 存しないように設定してください。

- **4.** メニューエリアの [機器の管理] から [設定] をクリックします。
- **5.** 「ネットワーク」の [NetWare] をクリックします。

**6.** 設定を確認し、[OK] をクリックします。

これで設定は終了です。再び Web Image Monitor を立ち上げるときは、数分おいてから行ってください。

**7.** [ログアウト] をクリックします。

## ₩ 補足

- 本機が設定どおり動作しているか確認するにはコマンドプロンプトで次のように入力します。
- F:> NLIST USER /A/B
- 正しく動作していると、接続しているユーザー名としてプリントサーバー名が表示されます。
- 表示されるプリンター名から設定するプリンターがわからないときは、本機から「システム設定リスト」を印刷し、そのプリンター名と比較して目的のプリンターを探してください。システム設定リストの印刷については、『プリンター』「テスト印刷する」を参照してください。
- プリンターが表示されないときは、IPX/SPX プロトコルのフレームタイプの設定をパソコンと本機で一致させてください。パソコンのフレームタイプは Windows の [ネットワーク] ダイアログで変更します。
- Web Image Monitor については、P.87「Web ブラウザーを使用する」を参照してください。

# NetWare 6.5 のピュア IP 環境のとき

# ☆ 重要

- NetWare 6.5 のピュア IP 環境でキューベースのプリントサーバーを作成するときは、 NetWare アドミニストレータを使用してファイルサーバー上にプリントキューを作 成する必要があります。
- ピュア IP 環境で使用するときは、リモートプリンターとして使用できません。
- ピュア IP 環境で使用するときは、本機で IPv4 プロトコルが使用できるように設定してください。

# NetWare アドミニストレータでの設定

- 1. Windows で NetWare アドミニストレータを起動します。
- 2. プリントキューを作成します。印刷オブジェクトを作成する部門オブジェクトまたは組織オブジェクトをディレクトリーツリーから選び、[Object] メニューの [Create...] をクリックします。
- **3.** [Class of new object] ボックスの [Print Queue] をクリックして反転表示させ、[OK] をクリックします。

- 4. [Print Queue name] ボックスにプリントキューの名前を入力します。
- 5. [Print Queue Volume] ボックスのブラウザーボタンをクリックします。
- **6.** [Available objects] ボックスでプリントキューを作成するボリュームをクリックして反転表示させ、[OK] をクリックします。
- 7. 設定内容を確認し、[Create] をクリックします。
- **8.** プリンターを作成します。部門または組織オブジェクトを選び、[Object] メニューの [Create...] をクリックします。
- **9.** [Class of new object] ボックスの [Printer (Non NDPS)] をクリックして反転表示させ、[OK] をクリックします。
- **10.** [Printer name] ボックスにプリンターの名前を入力します。
- **11.** [Define additional properties] をクリックしてチェックを付け、[Create] をクリックします。
- **12.** 作成したプリンターにプリントキューを割り当てます。[Assignments] をクリックし、[Print queues] グループの [Add...] をクリックします。
- **13.** [Available objects] ボックスで、あらかじめ作成したキューをクリックして 反転表示させ、[OK] をクリックします。
- **14.** [Configuration] をクリックし、[Printer type] ボックスのドロップダウンメニューから [Parallel] を選び、[Communication] をクリックします。
- **15.** [Connection type] グループの [Manual load] をクリックし、[OK] をクリックします。
- **16.** 設定内容を確認し、[OK] をクリックします。
- **17.** プリントサーバーを作成します。部門または組織オブジェクトを選び、 [Object] メニューの [Create...] をクリックします。
- **18.** [Class of new object] ボックスの [Print Server (Non NDPS)] をクリックして反転表示させ、[OK] をクリックします。
- **19.** [Print Server name] ボックスにプリントサーバーの名前を入力します。 Web Image Monitor で設定したプリントサーバー名と一致させてください。
- **20.** [Define additional properties] をクリックしてチェックを付け、[Create] をクリックします。
- **21.** 作成したプリントサーバーにプリンターを割り当てます。[Assignments] を クリックし、[Printers] グループの [Add...] をクリックします。
- **22.** [Available objects] ボックスで、あらかじめ作成したプリンターをクリックして反転表示させ、[OK] をクリックします。
- 23. 設定内容を確認し、[OK] をクリックします。

# **24.** NetWare サーバーのコンソールから次のように入力してプリントサーバーを起動します。

すでに起動しているときは、いったん停止させてから起動します。

#### 停止する

CAREE: unload pserver

#### 起動する

CAREE: load pserver プリントサーバー名

プリンターが設定どおり動作していると、「プリントジョブ待機中」と表示されます。

#### Web Image Monitor での設定

- 1. Web Image Monitor を起動します。
- **2.** [ログイン] をクリックします。

「ログインユーザー名」と「ログインパスワード」の入力画面が表示されます。

**3.** ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。

ログインユーザー名とログインパスワードは管理者に確認してください。

使用のブラウザーの設定により、ログイン名、パスワードがブラウザーに保存される ことがあります。これを防止するためにはブラウザーでログイン名、パスワードを保 存しないように設定してください。

- 4. メニューエリアの [機器の管理] から [設定] をクリックします。
- **5.** 「ネットワーク」の [NetWare] をクリックします。
- **6.** 設定を確認し、[OK] をクリックします。

これで設定は終了です。再び Web Image Monitor を立ち上げるときは、数分おいてから行ってください。

**7.** [ログアウト] をクリックします。

# ₩ 補足

- 表示されるプリンター名から設定するプリンターがわからないときは、本機から「システム設定リスト」を印刷し、そのプリンター名と比較して目的のプリンターを探してください。システム設定リストの印刷については、『プリンター』「テスト印刷する」を参照してください。
- プリンターが表示されないときは、IPX/SPX プロトコルのフレームタイプの設定をパソコンと本機で一致させてください。パソコンのフレームタイプは Windows の [ネットワーク] ダイアログで変更します。
- Web Image Monitor については、P.87「Web ブラウザーを使用する」を参照してください。

#### 3

# Netware をリモートプリンターとして使用 する

NetWare でネットワークプリンターを使用するときの設定のしかたを説明します。 NetWare では本機を「リモートプリンター」として接続できます。

#### ☆ 重要

- IPv6 環境では使用できません。
- 工場出荷時の設定では NetWare が無効になっています。操作部の[システム初期設定]の[インターフェース設定]の[有効プロトコル]設定か、Web Image Monitorの「NetWare」設定か、telnet の set コマンドで、NetWare を有効にしてください。設定やコマンドについては、P.25「インターフェース設定」、Web Image Monitorのヘルプ、または P.107「telnet を使用する」を参照してください。
- 本機能を使用するには、オプションの NetWare カードが必要です。

#### ₩ 補足

• この章ではファイルサーバー名を CAREE とした設定例で説明しています。

# Netware 6.5 のとき

#### ☆重要

- NetWare 6.5 でリモートプリンターとして使用するときは、NDS モードで使用してください。
- ピュア IP 環境のとき、リモートプリンターとして使用できません。

# NetWare アドミニストレータでの設定

- 1. Windows で NetWare アドミニストレータを起動します。
- 2. プリントキューを作成します。印刷オブジェクトを作成する部門オブジェクトまたは組織オブジェクトをディレクトリーツリーから選び、[Object] メニューの [Create...] をクリックします。
- **3.** [Class of new object] ボックスの [Print Queue] をクリックして反転表示させ、[OK] をクリックします。
- **4.** [Print Queue name] ボックスにプリントキューの名前を入力します。
- 5. [Print Queue Volume] ボックスのブラウザーボタンをクリックします。
- **6.** [Available objects] ボックスでプリントキューを作成するボリュームをクリックして反転表示させ、[OK] をクリックします。
- 7. 設定内容を確認し、[Create] をクリックします。

- **8.** プリンターを作成します。部門または組織オブジェクトを選び、[Object] メニューの [Create...] をクリックします。
- **9.** [Class of new object] ボックスの [Printer (Non NDPS)] をクリックして反 転表示させ、[OK] をクリックします。
- **10.** [Printer name] ボックスにプリンターの名前を入力します。
- **11.** [Define additional properties] をクリックしてチェックを付け、[Create] をクリックします。
- **12.** 作成したプリンターにプリントキューを割り当てます。[Assignments] をクリックし、[Print queues] グループの [Add...] をクリックします。
- **13.** [Available objects] ボックスで、あらかじめ前の手順で作成したキューをクリックして反転表示させ、[OK] をクリックします。
- **14.** [Configuration] をクリックし、[Printer type] ボックスのドロップダウンメニューから [Parallel] を選び、[Communication] をクリックします。
- **15.** [Connection type] グループの [Manual load] をクリックし、[OK] をクリックし、設定内容を確認して [OK] をクリックします。
- **16.** プリントサーバーを作成します。部門または組織オブジェクトを選び、 [Object] メニューの [Create...] をクリックします。
- **17.** [Class of new object] ボックスの [Print Server (Non NDPS)] をクリックして反転表示させ、[OK] をクリックします。
- **18.** [Print Server name] ボックスにプリントサーバーの名前を入力します。 Web Image Monitor で設定したプリントサーバー名と一致させてください。
- **19.** [Define additional properties] をクリックしてチェックを付け、[Create] をクリックします。
- **20.** 作成したプリントサーバーにプリンターを割り当てます。[Assignments] を クリックし、[Printers] グループの [Add...] をクリックします。
- **21.** [Available objects] ボックスで、あらかじめ前の手順で作成したプリンターをクリックして反転表示させ、[OK] をクリックします。
- **22.** [Printers] グループで手順 20 で割り当てたプリンターをクリックして反転表示させ、「Printer Number...] をクリックします。
- **23.** プリンター番号を入力し、[OK] をクリックし、設定内容を確認して [OK] をクリックします。

Web Image Monitor で設定したリモートプリンター番号と一致させてください。

**24.** NetWare サーバーのコンソールから次のように入力してプリントサーバーを起動します。

すでに起動しているときは、いったん停止させてから起動します。

#### 停止する

CAREE: unload pserver

#### 起動する

CAREE: load pserver

プリンターが設定どおり動作していると、「プリントジョブ待機中」と表示されます。

#### Web Image Monitor での設定

- 1. Web Image Monitor を起動します。
- **2.** [ログイン] をクリックします。

[ログインユーザー名] と [ログインパスワード] の入力画面が表示されます。

 ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン] をクリック します。

ログインユーザー名とログインパスワードは管理者に確認してください。

使用のブラウザーの設定により、ログイン名、パスワードがブラウザーに保存される ことがあります。これを防止するためにはブラウザーでログイン名、パスワードを保 存しないように設定してください。

- 4. メニューエリアの [機器の管理] から [設定] をクリックします。
- 5. 「ネットワーク」の [NetWare] をクリックします。
- **6.** 設定を確認し、[OK] をクリックします。

これで設定は終了です。再び Web Image Monitor を立ち上げるときは、数分おいてから行ってください。

**7.** [ログアウト] をクリックします。

#### ₩ 補足

- 表示されるプリンター名から設定するプリンターがわからないときは、本機から「システム設定リスト」を印刷し、そのプリンター名と比較して目的のプリンターを探してください。システム設定リストの印刷については、『プリンター』「テスト印刷する」を参照してください。
- プリンターが表示されないときは、IPX/SPX プロトコルのフレームタイプの設定をパソコンと本機で一致させてください。パソコンのフレームタイプは Windows の [ネットワーク] ダイアログで変更します。
- Web Image Monitor については、P.87「Web ブラウザーを使用する」を参照してください。

# 4. 機器の監視

ネットワークから、本機の状態を監視したり、設定を変更する方法を説明します。

# Web ブラウザーを使用する

Web ブラウザーを使用して、本機の状態を確認したり、本機のネットワークに関する設定を変更できます。この機能を Web Image Monitor といいます。

#### どんなことができるのか?

Web Image Monitor は、離れた場所にある機器の状態確認や設定変更を、ネットワークを介したパソコンの Web ブラウザー上からできる機能です。

Web Image Monitor では以下の操作ができます。

- 機器の状態/設定の表示
- ジョブの状態/履歴の確認
- 印刷中ジョブの中止
- 本機のリセット
- アドレス帳の管理
- 本機の各種設定
- ネットワークプロトコルに関する設定
- セキュリティーの設定
- ドキュメントボックスに蓄積されている文書の一覧表示/プロパティ表示/文書画像ファイルのダウンロード/削除/印刷/送信

#### 本機の環境設定

この機能は TCP/IP プロトコルを使用して動作します。Web Image Monitor を使用するときは、本機で TCP/IP プロトコルの設定を行ってください。TCP/IP の設定が正しく行われると、この機能は自動的に有効になります。

#### 推奨ブラウザー

• Windows 環境:

Internet Explorer 6.0 以降

Firefox 2.0 以降

• Macintosh 環境:

Firefox 2.0 以降

Safari 3.0 以降

また、Web Image Monitor はスクリーンリーダーに対応しています。推奨するアプリケーションと動作環境は次のとおりです。

• 95Reader Ver.6.0 (XPReader) 以降

• Windows OS、Microsoft Internet Explorer 5.5 SP2 以降

## ₩ 補足

- 使用するブラウザーのバージョンが推奨ブラウザーより低いときや、使用するブラウザーの設定で、「JavaScript」、「Cookie の使用許可」が有効になっていないときは、表示や操作に不具合が生じることがあります。
- プロキシサーバーを使用するときは、Web Image Monitor の設定を変更してください。 詳しくはネットワーク管理者に確認してください。
- ブラウザーの [戻る] で前のページに戻れないことがあります。そのときはブラウザーの [更新] または [再読み込み] をクリックしてください。
- Web Image Monitor で取得できる情報は、自動的に更新されません。情報を更新するときは、Web Image Monitor のワークエリアに表示された[最新の情報に更新]をクリックしてください。
- Firefox を使用するときは、テーブルのくずれ、フォントや色の相違などが発生することがあります。
- IPv6 環境下の Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2 でホスト名を使用するときは、外部の DNS サーバーでホスト名の解決を行ってください。 hosts ファイルは使用できません。
- IPv6 環境下で Internet Explorer 7.0/8.0 を使用するとき、ブラウザーのアドレスバーには IP アドレスの代わりに本機のホスト名を入力してください。 hosts ファイルへの 本機のホスト名の登録については、P.250「IP アドレスの代わりにホスト名を使用する」を参照してください。
- Internet Explorer 8 を使用しているとき、ダウンロードに時間がかかることがあります。本体の URL を [インターネットオプション] から信頼済みサイトとして登録し、サイトの SmartScreen フィルター機能を無効にしてください。Internet Explorer 8 の 設定について詳しくは、Internet Explorer 8 のヘルプを参照してください。
- Web ブラウザーに表示される URL をブックマーク登録すると、Web Image Monitor 画面をすぐに呼び出すことができます。登録するときは、ログイン前のトップページ 画面で行ってください。ログイン後のトップページ画面で登録したときは、正しく表示されません。
- ユーザー認証が設定されている場合、Web Image Monitor を表示するときにログイン ユーザー名とログインパスワードが必要です。詳細は、『本機のご利用にあたって』 を参照してください。
- Web Image Monitor から設定するときは、設定値が無効となることがあるので、操作 部からのログインは行わないでください。

# Web Image Monitor のトップページを表示する

Web Image Monitor の表示方法とトップページの説明です。

#### 重要

- IPv4 アドレスを入力するときは、各セグメントの先頭につく「0」は入力しないでください。たとえば「192.168.001.010」のときは、「192.168.1.10」と入力します。 「192.168.001.010」と入力すると、本機に接続できません。
- 1. Web ブラウザーを起動します。
- **2.** Web ブラウザーのアドレスバーに「http://(本機の IP アドレス)もしくは (ホスト名)/」と入力し、本機にアクセスします。

Web Image Monitor のトップページが表示されます。

DNS サーバー、WINS サーバーを使用し、本機のホスト名が設定されているときは、ホスト名を入力できます。

サーバー証明を発行し、SSL(暗号化通信)の設定をしているときは、「https://(本機のIPアドレス)もしくは(ホスト名)/」と入力します。

Web Image Monitor は、フレーム機能によって次のエリアに分割表示されます。



#### 1. メニューエリア

メニュー項目を選択すると、選択した内容が表示されます。

#### 2. ヘッダーエリア

ヘルプ、バージョン情報や、キーワード検索用のボタンが表示されます。

また、ゲストモードと管理者モードを切り替えるために [ログイン] または [ログアウト] が表示されます。

#### 3. 更新/ヘルプ

**③**(最新の情報に更新): **③** [最新の情報に更新] をクリックすると、ワークエリア内の情報が更新されます。なお、Web ブラウザー画面全体を更新したいときは、ブラウザーの [更新] をクリックしてください。

②(ヘルプ):ヘルプファイルを閲覧したり、ダウンロードしたりすることができます。

#### 4. 基本情報エリア

本機の基本情報が表示されます。

#### 5. ワークエリア

トップページでは、現在の機器の状態を表示します。

また、メニューエリアで選択された項目の内容を表示します。

## ゲストモードと管理者モード

Web Image Monitor には、ゲストモードと管理者としてログインする管理者モードがあり、表示されるメニューが異なります。

また、使用のオプションにより表示される項目が異なることがあります。

#### ゲストモード

ログインしないで使用するモードです。

ゲストモードでは、機器の状態や設定、ジョブの状態などを表示できます。ただし、 機器に関する設定を変更することはできません。

#### 管理者モード

管理者としてログインして使用するモードです。

管理者モードでは、機器に関する各種の設定ができます。

# 管理者モードでアクセスする

Web Image Monitor に管理者モードでアクセスする方法です。

1. Web Image Monitor のトップページで、[ログイン] をクリックします。



ログインユーザー名とログインパスワードを入力する画面が表示されます。

ログインユーザー名とログインパスワードを入力して、[ログイン] をクリックします。

ログインユーザー名とログインパスワードは管理者に確認してください。

使用のブラウザーの設定により、ログイン名、パスワードがブラウザーに保存される ことがあります。これを防止するためにはブラウザーでログイン名、パスワードを保 存しないように設定してください。

# Web Image Monitor の設定項目一覧

本機で使用できる Web Image Monitor の項目です。

ゲストモードでは、機器の状態や設定、ジョブの状態などを表示できます。ただし、機器 に関する設定を変更することはできません。

管理者モードでは、機器に関する各種の設定ができます。

#### 機器の情報

#### • 構成

| メニュー     | ゲストモード | 管理者モード |
|----------|--------|--------|
| 機能       | 参照可    | 参照可    |
| システム     | 参照可    | 参照可    |
| バージョン    | 参照可    | 参照可    |
| エミュレーション | 参照可    | 参照可    |

#### 状態

| メニュー  | ゲストモード | 管理者モード |
|-------|--------|--------|
| 警告    | 参照可    | 参照可    |
| メッセージ | 参照可    | 参照可    |
| 状態    | 参照可    | 参照可    |
| トナー   | 参照可    | 参照可    |
| 給紙トレイ | 参照可    | 参照可    |
| 排紙トレイ | 参照可    | 参照可    |

#### • カウンター

| メニュー    | ゲストモード | 管理者モード |
|---------|--------|--------|
| トータル    | 参照可    | 参照可    |
| コピー     | 参照可    | 参照可    |
| プリンター   | 参照可    | 参照可    |
| ファクス    | 参照可    | 参照可    |
| 送信トータル  | 参照可    | 参照可    |
| ファクス送信  | 参照可    | 参照可    |
| スキャナー送信 | 参照可    | 参照可    |
| カバレッジ   | 参照可    | 参照可    |
| その他の機能  | 参照可    | 参照可    |

# • eco 指数カウンター表示

| メニュー        | ゲストモード    | 管理者モード   |
|-------------|-----------|----------|
| eco 指数カウンター | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可 |

# ・ジョブ

| メニュー       | ゲストモード   | 管理者モード   |
|------------|----------|----------|
| ジョブリスト     | 参照可      | 参照・変更とも可 |
| プリンター      | 参照可      | 参照可      |
| ファクス       | 参照・変更とも可 | 参照・変更とも可 |
| ドキュメントボックス | 参照・変更とも可 | 参照・変更とも可 |

# • 問い合わせ情報

| メニュー | ゲストモード | 管理者モード |
|------|--------|--------|
| 機械修理 | 参照可    | 参照可    |
| 営業窓口 | 参照可    | 参照可    |
| 消耗品  | 参照可    | 参照可    |

# 機器の管理

• 設定

機器

| メニュー                | ゲストモード    | 管理者モード   |
|---------------------|-----------|----------|
| システム                | 参照可       | 参照・変更とも可 |
| 機能キー割り当て/優先機<br>能設定 | 参照可       | 参照・変更とも可 |
| 用紙                  | 参照可       | 参照・変更とも可 |
| 日付・時刻               | 参照可       | 参照・変更とも可 |
| タイマー                | 参照可       | 参照・変更とも可 |
| ログ                  | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可 |
| ログダウンロード            | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可 |
| メール                 | 参照可       | 参照・変更とも可 |
| 自動メール通知             | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可 |
| 要求時メール通知            | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可 |
| ファイル転送              | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可 |
| ユーザー認証管理            | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可 |

| メニュー                       | ゲストモード    | 管理者モード      |
|----------------------------|-----------|-------------|
| 管理者認証管理                    | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可    |
| 管理者登録/変更                   | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可    |
| 印刷利用量制限                    | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可 *1 |
| LDAP サーバー                  | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可    |
| ファームウェアアップデー<br>ト          | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可    |
| Kerberos 認証                | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可    |
| 連携先機器登録/変更/消去              | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可    |
| 機器設定情報のインポート<br>設定(サーバー)   | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可    |
| インポートテスト                   | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可    |
| eco 指数カウンター集計期間/管理者メッセージ設定 | 参照可       | 参照・変更とも可    |
| 強制セキュリティー印字                | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可    |

\*1 この項目は、ユーザー認証が有効のときだけ参照・変更することができます。 プリンター

| メニュー                    | ゲストモード    | 管理者モード    |
|-------------------------|-----------|-----------|
| 基本設定                    | 参照可       | 参照・変更とも可  |
| 不正コピー抑止                 | 参照・変更とも可  | 参照・変更とも可  |
| トレイ読み替え(PCL)            | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可  |
| トレイ読み替え (PS)            | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可  |
| トレイ読み替え(RPDL)           | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可  |
| イメージオーバーレイ用<br>フォーム割り当て | 参照可       | 参照・変更とも可  |
| プリンターフォーム一覧             | 参照可       | 参照・変更とも可  |
| PDF 一時パスワード             | 参照・変更とも可  | 参照・変更とも不可 |
| PDF グループパスワード           | 参照・変更とも不可 | 変更可       |
| PDF 固定パスワード             | 参照・変更とも不可 | 変更可       |
| 仮想プリンター設定               | 参照・変更とも可  | 参照・変更とも可  |

# ファクス

| メニュー                | ゲストモード    | 管理者モード   |
|---------------------|-----------|----------|
| 導入設定                | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可 |
| 送受信設定               | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可 |
| 受信文書設定              | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可 |
| IP-ファクス設定           | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可 |
| IP-ファクスゲートウェイ設<br>定 | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可 |
| パラメーター設定            | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可 |

# スキャナー

| メニュー               | ゲストモード | 管理者モード   |
|--------------------|--------|----------|
| 基本設定               | 参照可    | 参照・変更とも可 |
| 読み取り設定             | 参照可    | 参照・変更とも可 |
| 送信設定               | 参照可    | 参照・変更とも可 |
| 導入設定               | 参照可    | 参照・変更とも可 |
| 初期値登録(機器通常画面<br>用) | 参照可    | 参照・変更とも可 |
| 初期値登録(機器簡単画面用)     | 参照可    | 参照・変更とも可 |

# インターフェース

| メニュー       | ゲストモード | 管理者モード   |
|------------|--------|----------|
| インターフェース設定 | 参照可    | 参照・変更とも可 |
| 無線 LAN 設定  | 参照可    | 参照・変更とも可 |

# ネットワーク

| メニュー      | ゲストモード    | 管理者モード   |
|-----------|-----------|----------|
| IPv4      | 参照可       | 参照・変更とも可 |
| IPv6      | 参照可       | 参照・変更とも可 |
| NetWare   | 参照可       | 参照・変更とも可 |
| AppleTalk | 参照可       | 参照・変更とも可 |
| SMB       | 参照可       | 参照・変更とも可 |
| SNMP      | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可 |
| SNMPv3    | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可 |

| メニュー    | ゲストモード    | 管理者モード   |
|---------|-----------|----------|
| SSDP    | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可 |
| BMLinkS | 参照可       | 参照・変更とも可 |
| Bonjour | 参照可       | 参照・変更とも可 |
| システムログ  | 参照可       | 参照可      |

# セキュリティー

| メニュー              | ゲストモード    | 管理者モード   |
|-------------------|-----------|----------|
| ネットワークセキュリ<br>ティー | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可 |
| アクセスコントロール        | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可 |
| IPP 認証            | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可 |
| SSL/TLS           | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可 |
| ssh               | 参照可       | 参照・変更とも可 |
| サイト証明書            | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可 |
| 機器証明書             | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可 |
| S/MIME            | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可 |
| IPsec             | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可 |
| ユーザーロックアウト        | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可 |
| IEEE 802.1X       | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可 |

# @Remote

| メニュー                  | ゲストモード    | 管理者モード   |
|-----------------------|-----------|----------|
| RC Gate セットアップ        | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可 |
| RC Gate ファームウェア更<br>新 | 参照・変更とも不可 | 参照可      |
| RC Gate プロキシサーバー      | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可 |

# Webpage

| メニュー       | ゲストモード | 管理者モード   |
|------------|--------|----------|
| Webpage 設定 | 参照可*1  | 参照・変更とも可 |

\*1 ゲストモードは、ヘルプファイルのダウンロードだけ実行できます。 拡張機能初期設定

| メニュー                | ゲストモード    | 管理者モード   |
|---------------------|-----------|----------|
| 起動設定                | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可 |
| 拡張機能情報              | 参照可       | 参照可      |
| インストール              | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可 |
| アンインストール            | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可 |
| 管理者用設定              | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可 |
| 追加プログラム起動設定         | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可 |
| 追加プログラムインストー<br>ル   | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可 |
| 追加プログラムアンインス<br>トール | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可 |
| 拡張機能複製              | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可 |
| カードセーブデータ複製         | 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可 |

# • アドレス帳

| ゲストモード    | 管理者モード   |
|-----------|----------|
| 参照・変更とも不可 | 参照・変更とも可 |

#### • 印刷取消

| ゲストモード    | 管理者モード |
|-----------|--------|
| 参照・変更とも不可 | 変更可    |

# • 機器のリセット

| ゲストモード    | 管理者モード |
|-----------|--------|
| 参照・変更とも不可 | 変更可    |

# • 機器のホーム画面の管理

| メニュー        | ゲストモード    | 管理者モード   |
|-------------|-----------|----------|
| アイコンの編集     | 参照可       | 参照・変更とも可 |
| アイコンを初期値に戻す | 参照・変更とも不可 | 変更可      |
| ホーム画面設定     | 参照可       | 参照・変更とも可 |

# 文書操作

• ドキュメントボックス

| ゲストモード   | 管理者モード   |
|----------|----------|
| 参照・変更とも可 | 参照・変更とも可 |

#### 4

## • ファクス蓄積受信文書

| ゲストモード   | 管理者モード    |
|----------|-----------|
| 参照・変更とも可 | 参照・変更とも不可 |

#### • プリンター文書印刷

| ゲストモード   | 管理者モード   |
|----------|----------|
| 参照・変更とも可 | 参照・変更とも可 |

#### 便利なリンク集

| ゲストモード   | 管理者モード   |
|----------|----------|
| 参照・変更とも可 | 参照・変更とも可 |



• セキュリティーの設定によっては、すべての項目が表示されないことがあります。

# Web Image Monitor のヘルプについて

Web Image Monitor のヘルプを表示する方法です。

Web Image Monitor のヘルプをはじめて使用するときは、ヘルプボタン ((20)) をクリックすると設定画面が表示され、2 種類の方法で Web Image Monitor のヘルプを見ることができます。



#### インターネットの Web Image Monitor のヘルプを見る

最新の Web Image Monitor のヘルプを見ることができます。

#### Web Image Monitor のヘルプをダウンロードして見る

Web Image Monitor のヘルプを使用のパソコンのローカルディスクにダウンロードし、直接開いて見ることができます。

また、ヘルプファイルを Web サーバーに格納してヘルプボタンにリンクさせると、インターネットへ接続しないでヘルプを見ることができます。

#### ₩ 補足

- ヘッダーエリアに表示されたヘルプボタン (『こ) をクリックすると、通常は Web Image Monitor のヘルプの目次を表示します。
- ワークエリアに表示されたヘルプボタン (②) をクリックすると、通常はワークエリアに表示された内容についてのヘルプを表示します。

# Web Image Monitor ヘルプをダウンロードする

1. 使用している OS をドロップダウンメニューから選択します。



- 2. 使用している言語をドロップダウンメニューから選択します。
- 3. [ダウンロード] をクリックします。
- 4. 表示されるメッセージに従って、ヘルプファイルをダウンロードします。
- **5. ダウンロードした圧縮ファイルを任意の場所に保存し、解凍します。** ヘルプボタン ( ②) からのリンクを設定するためには、ダウンロードしたヘルプファイルの Web サーバーへの保存が必要です。

# ダウンロードしたヘルプへのリンク (URL)

Web サーバーに格納したヘルプファイルを、ヘルプボタン (**ご**②) にリンクさせる方法です。

1. 管理者モードで Web Image Monitor にアクセスします。

**2.** メニューエリアの [機器の管理] から [設定] をクリックします。



3. 「Webpage」の [Webpage 設定] をクリックします。



4. ヘルプリンク先設定の「URL」にヘルプファイルへのパスを入力します。

たとえば、Web サーバー上にコピーしたファイルの URL が http://a.b.c.d/HELP/JA/index.html のときは、「http://a.b.c.d/HELP/」と入力します。

- **5.** [OK] をクリックします。
- **6.**「設定の書き換え中」画面が表示されます。1~2 分経過してから [OK] をクリックします。

₩ 補足

ヘルプファイルをローカルディスクに保存したときは、ヘルプボタン (ご2) からのリンクはできません。そのときは、ヘルプファイルを直接開いてください。

#### 4

# 機器の状態をメールで通知する

本機に用紙切れや紙詰まりなどのアラートが発生したときに、メール通知機能を使用して 機器の状態などを通知できます。

機器の状態を通知するメールは、あらかじめ設定した送信先メールアドレスに送信されます。

アラートを通知するタイミングや状態なども設定できます。

#### ☆ 重要

メールソフトによっては、メールを受信したときにフィッシングの警告が出ることがあります。回避方法については、メールソフトのヘルプを参照のうえ、送信者を警告対象外に設定してください。

本機のメール通知機能は次の2種類です。

- 自動メール通知 あらかじめ設定したメールアドレスに、機器の状態などをメールで自動通知する機能 です。
- 要求時メール通知管理者からの要求に応じて、機器の状態などをメールで通知する機能です。

自動メール通知で設定できるものは、以下のとおりです。

- サービスコールが発生したとき
- トナーがなくなったとき
- トナーの残りがわずかになったとき
- 用紙ミスフィードがおきたとき
- カバーオープンが検知されたとき
- 紙がなくなったとき
- 給紙トレイでエラーが発生したとき
- ユニット接続エラーがおきたとき
- 故障時自動通報が成功したとき\*1
- 故障時自動通報が営業時間外だったとき\*1
- 故障時自動通報が失敗したとき\*1
- 消耗品自動通報が成功したとき\*1
- 消耗品自動通報が失敗したとき\*1
- 遠隔診断機器接続エラーがおきたとき\*1
- ファームウェアアップデートを確認したいとき\*1
- 文書保存領域が満杯に近づいたとき

- プロキシ認証エラーがおきたとき\*1
- アクセス攻撃を検知したとき
- \*1 @Remote を使用しているときに設定できます。
- 1. Web Image Monitor に管理者としてログインします。
- **2.** [機器の管理] の [設定] をクリックします。
- 3. 「機器」の [メール] をクリックします。
- 4. 設定画面に示された以下の項目のうち、必要なものを設定します。
  - 管理者メールアドレス: 管理者メールアドレスを設定します。スキャナー文書のメール送信機能で、送信者を入力しないときの送信者アドレスです。
  - 送信メール署名:本機から送信されるメールに追加する署名を設定します。
  - 受信欄の各項目:メール受信のときに必要なプロトコルを設定します。
  - SMTP 欄の各項目: SMTP サーバーについて設定します。使用のメール環境を確認のうえ、必要項目を設定してください。 SMTP サーバーへのメールの認証もできます。
  - POP before SMTP 欄の各項目: POP サーバーについて設定します。使用のメール 環境を確認のうえ、必要項目を設定してください。 POP サーバーへのメールの認証もできます。
  - POP3/IMAP4 欄の各項目: POP3 サーバーまたは IMAP4 サーバーについて設定します。使用のメール環境を確認のうえ、必要項目を設定してください。
  - メール通信ポート欄の各項目:メールサーバーにアクセスするときに使用するポートを設定します。
  - ファクスメールアカウント欄の各項目:インターネットファクスで使用できるメールアドレスやユーザー名、パスワードについて設定します。
  - メール通知アカウント欄の各項目:自動メール通知、または要求時メール通知を 使用するときに設定します。
- **5.** [OK] をクリックします。
- **6.** [ログアウト] をクリックします。
- 7. Web Image Monitor を終了します。

#### ₩ 補足

- Web Image Monitor については、P.87「Web ブラウザーを使用する」を参照してください。
- ログインユーザー名とログインパスワードについては、管理者に確認してください。
- 使用のブラウザーの設定により、ログイン名、パスワードがブラウザーに保存される ことがあります。これを防止するためにはブラウザーでログイン名、パスワードを保 存しないように設定してください。

• 設定項目については、Web Image Monitor のヘルプを参照してください。

## メール通知用アカウントの設定

メール通知用アカウントの設定について説明します。

「自動メール通知」と「要求時メール通知」を使用するためには、あらかじめメール通知 用アカウントの設定が必要です。Web Image Monitor にて以下の設定をしてください。

- 1. Web Image Monitor に管理者としてログインします。
- **2.** 「機器の管理」の「設定」をクリックします。
- 3. 「機器」の「メール」をクリックします。
- 4. 設定画面に示された以下の項目を設定します。
  - メール通知用メールアドレス:使用するメールアドレスを、半角の英数字で入力します。通知メールの差出人(From:)になります。要求メールを送るときは、このアドレスを宛先(To:)にします。
  - メール通知の受信:要求時メール通知機能を使用するかどうかを選択します。
  - メール通知ユーザー名:「メール通知用メールアドレス」に設定したメールアカウントのユーザー名を入力します。
  - ・メール通知パスワード:「メール通知用メールアドレス」に設定したメールアカウントのパスワードを入力します。
- **5.** [OK] をクリックします。
- **6.** [ログアウト] をクリックします。
- 7. Web Image Monitor を終了します。

#### ₩ 補足

- Web Image Monitor については、P.87「Web ブラウザーを使用する」を参照してください。
- メール通知用アカウントでは、ファクスメールアカウントと同じユーザー名とメール アドレスが使えません。

#### メールの認証について

メールサーバーの不正利用を防止するために、メールの認証を設定できます。

#### SMTP 認証のとき

SMTP サーバーへのメール送信時に、SMTP AUTH プロトコルを使用してユーザー名とパスワードを入力し、認証を行うことで SMTP サーバーの不正利用を防止します。

1. Web Image Monitor に管理者としてログインします。

- 2. 「機器の管理」の「設定」をクリックします。
- 3.「機器」の [メール] をクリックします。
- 4. 設定画面に示された以下の項目を設定します。
  - SMTP サーバー名: SMTP サーバー名を半角の英数字で指定します。
  - SMTP ポート番号:ポート番号を指定します。通常、SMTP で使用するポート番号は「25」です。
  - SMTP 認証: SMTP 認証のする/しないを指定します。
  - SMTP 認証メールアドレス:使用するメールアドレスを、半角の英数字で入力します。
  - SMTP 認証ユーザー名:SMTP アカウント名を半角の英数字で入力します。 realmID を指定するときには、SMTP 認証ユーザー名のあとに@realmID の形式で追加してください。
  - SMTP 認証パスワード:使用する SMTP アカウントのパスワードを設定します。
  - SMTP 認証暗号化:SMTP 認証を有効にしたときに、パスワードの暗号化を 行うかどうかを選択します。

[自動選択]:認証方式が PLAIN、LOGIN、CRAM-MD5、DIGEST-MD5 のとき に指定します。

[有効]:認証方式が CRAM-MD5、DIGEST-MD5 のときに指定します。

[無効]:認証方式が PLAIN、LOGIN のときに指定します。

- 5. [OK] をクリックします。
- 6. 「ログアウト」をクリックします。
- 7. Web Image Monitor を終了します。

#### POP before SMTP 認証のとき

メールを送信するときに、あらかじめ POP3 サーバーにログインを行うかどうかを選択します。

- 1. Web Image Monitor に管理者としてログインします。
- 2. 「機器の管理」の「設定」をクリックします。
- 3.「機器」の「メール」をクリックします。
- 4. 設定画面に示された以下の項目を設定します。
  - POP before SMTP: POP before SMTP 認証のする/しないを設定します。
  - POP メールアドレス:使用するメールアドレスを、半角の英数字で入力します。
  - POP ユーザー名: POP アカウント名を半角の英数字で入力します。
  - POP パスワード:使用する POP アカウントのパスワードを設定します。

- 5. [OK] をクリックします。
- 6. 「ログアウト」をクリックします。
- 7. Web Image Monitor を終了します。



4

• Web Image Monitor については、P.87「Web ブラウザーを使用する」を参照してください。

#### 自動メール通知の設定

「自動メール通知」の設定について説明します。

- 1. Web Image Monitor に管理者としてログインします。
- **2.** [機器の管理] の [設定] をクリックします。
- **3.** 「機器」の[自動メール通知]をクリックします。

通知項目に関する設定画面が表示されます。



- 4. 設定画面に示された以下の項目を設定します。
  - 共通本文:機器の設置場所や、サービスコールが発生したときの連絡先など、任 意の文字列を設定できます。
  - 通知先グループの各項目: 通知先アドレスをグループ分けして設定できます。
  - 項目ごとの通知先の各項目:機器の状態やエラーなど、各通知項目ごとに、メールを送信するグループを設定できます。

項目の詳細を設定するときは、[各項目の詳細設定]の[編集]をクリックし、 表示される設定画面で各項目を設定して[OK]をクリックします。

- **5.** [OK] をクリックします。
- **6.** [ログアウト] をクリックします。

7. Web Image Monitor を終了します。



- Web Image Monitor については、P.87「Web ブラウザーを使用する」を参照してください。
- 設定項目については、Web Image Monitor のヘルプを参照してください。

# 要求時メール通知の設定

「要求時メール通知」の設定について説明します。

- 1. Web Image Monitor に管理者としてログインします。
- 2. [機器の管理] の [設定] をクリックします。
- **3.「機器」の[要求時メール通知]をクリックします。** 通知項目に関する設定画面が表示されます。



- 4. 設定画面に示された項目を設定します。
  - 共通件名:返信メールの件名に共通で付加する文字列を入力します。
  - 共通本文:機器の設置場所や、サービスコールが発生したときの連絡先など、任 意の文字列を設定できます。
  - 機器状態情報通知の制限:機器の設定内容や状態などの情報へのアクセスを制限 するかどうか選択します。

「有効」を選択すると、要求があっても返信メールを送信しません。 「無効」を選択すると、要求があれば返信メールを送信します。

- 受信できるメールアドレス/ドメイン設定の各項目:メールで情報を要求し、返信メールとして情報を受け取ることができるメールアドレスまたはドメイン名を入力します。
- **5.** [OK] をクリックします。
- **6.**  $\lceil D / P \rangle$   $\rceil$   $P / P \rangle$   $P / P \rangle$   $P / P \rangle$
- 7. Web Image Monitor を終了します。

# ₩ 補足

- Web Image Monitor については、P.87「Web ブラウザーを使用する」を参照してください。
- 設定項目については、Web Image Monitor のヘルプを参照してください。

# 要求メールの書式について

要求メールの書式について説明します。

要求時メール通知機能を使用するためには、定められた書式の要求メールの本機への送信が必要です。

要求メールは、使用のメールソフトにて以下の書式で記述してください。

| 項目                                      | 記述内容                                                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| To(メールソフトでは「宛先」などと表示される部分)              | [通知用メールアドレス] に設定したメールアド<br>レスを指定します。                   |
| Subject(メールソフトでは「件名」などと表示される部分)         | requeststatus                                          |
| From(メールソフトでは「送信者」、「差出人」<br>などと表示される部分) | 有効なメールアドレスを指定してください。機<br>器の情報はここで指定されたアドレスに送信さ<br>れます。 |

## ₩ 補足

- Subject の記述では、アルファベットの大文字・小文字を区別しません。
- 要求メールの本文には意味がありません。記述した内容はすべて無視されます。
- 要求メールの大きさは最大 1MB です。

## 4

# telnet を使用する

telnet を使用して本機の状態や設定内容を確認や、各種の設定ができます。

# ☆重要

- リモートメンテナンス (telnet) はセキュリティーを確保するため、パスワードを設定して運用してください。
- パスワードは Web ブラウザーによる設定(Web Image Monitor)で使用するパスワードと共通です。telnet でパスワードを変更すると、他のパスワードも変更されます。

# telnet 操作の流れ

telnet を起動してから終了するまでの手順の説明です。

# ₩ 重要

- リモートメンテナンスを同時に複数のユーザーが使用することはできません。
- Windows Vista/7 を使用しているときは、telnet クライアントおよび telnet サーバーを 有効にしてから使用してください。
- 1. 本機の IP アドレス(またはホスト名)を引数にして telnet を起動します。 % telnet 本機の IP アドレス(またはホスト名)
- **2. ログイン名とパスワードを入力します。** ログイン名とパスワードは管理者に確認してください。
- 3. コマンドを入力します。
- 4. telnet を終了します。

msh> logout

設定が変更されていると変更内容を保存するかどうかを確認するメッセージが表示 されます。

5. 変更内容を保存するときは「yes」と入力し、[Enter] キーを押します。 変更内容を保存しないときは「no」と入力し、[Enter] キーを押します。コマンド入力を続けるときは「return」と入力し、[Enter] キーを押します。

# ₩ 補足

- 「Can not write NVRAM information」とメッセージが表示されたとき、変更内容は保存されていません。もう一度操作し直してください。
- 変更内容を保存すると自動的にネットワークインターフェースボードがリセットされます。

4

• リセットしても Active 状態である印刷中、または印刷処理待ちの印刷ジョブは印刷されますが、Waiting 状態であるプリンターへのファイル転送待ちのジョブは破棄されます。

#### access

アクセスコントロールの表示と設定は、access コマンドを使用します。また、アクセスレンジを複数設定することもできます。

#### 現在の設定の表示

msh> access

# IPv4 アクセスレンジの表示(エントリー番号指定)

msh> access 対象 ID range

# IPv6 アクセスレンジの表示(エントリー番号指定)

msh> access 対象 ID range6

## IPv6 アクセスマスクの表示(エントリー番号指定)

msh > access 対象 ID mask6

## IPv4 のアクセスレンジの設定

msh> access 対象 ID range 開始アドレス 終了アドレス

(例) アクセスできる IPv4 のアドレスを 192.168.0.10 から 192.168.0.20 に設定する msh> access 対象 ID range 192.168.0.10 192.168.0.20

#### IPv6 のアクセスレンジの設定

msh> access 対象 ID range6 開始アドレス 終了アドレス

(例) アクセスできる IPv6 のアドレスを 2001:DB8::100 から 2001:DB8::200 に設定する

msh> access 対象 ID range6 2001:DB8::100 2001:DB8::200

#### IPv6 のアクセスマスクの設定

msh > access 対象 ID mask6 基準アドレス マスク長

(例) アクセスできる IPv6 のアドレスを 2001:DB8::/32 に設定する

msh> access 1 mask6 2001:DB8:: 32

## アクセスコントロールの初期化

msh> access flush

• アクセスコントロールの初期化は、すべてのアクセスレンジを工場出荷時の設定に戻し、IPv4 環境では「0.0.0.0」に、IPv6 環境では「::」となります。

# ₩ 補足

- IPv6 の各エントリーは、レンジ方式かマスク方式のいずれかで設定でき、レンジ指定方式のときは、"始点アドレス- 終点アドレス"、マスク指定方式のときは、"基準アドレス/マスク長"という形式で表示されます。
- アクセスレンジは、印刷できるワークステーションを IP アドレスを使用して制限するためのものです。印刷を制限する必要がないときは、IPv4 環境では「0.0.0.0」を、IPv6 環境では「::」を設定してください。
- アクセスレンジの設定で、開始アドレスが終了アドレスよりも大きいとき、設定は無効となります。
- IPv4 と IPv6 の対象 ID は、それぞれ 1~5 の 5 件が設定できます。
- IPv6 は 1 件ごとにレンジとマスクが選択できます。
- IPv6 のマスク長は 1~128 の範囲で指定できます。
- 制限された IP アドレスからは、印刷の送信、および Web Image Monitor にアクセスすることはできません。

# appletalk

AppleTalk 関連パラメータの表示や設定は、appletalk コマンドを使用します。

本コマンドは、PS3 カード、またはマルチエミュレーションカードが搭載されているときだけ実行できます。

## PAP の再送タイムアウト値変更の設定

msh> appletalk ptimeout 正の数[1~]

印刷性能改善設定を有効にします。

msh> appletalk ptimeout = 0

• 印刷性能改善設定を無効にします。

## authfree

認証限定制御の情報表示、設定は authfree コマンドを使用します。

#### 現在の認証限定情報を表示

msh> authfree

## IPv4/IPv6 の認証限定情報を表示

msh> authfree 対象 ID

## IPv4 のアクセスレンジの認証限定情報を表示

msh> authfree 対象 ID range

# IPv6 のアクセスレンジの認証限定情報を表示

msh> authfree 対象 ID range6

## IPv6 のアクセスマスクの認証限定情報を表示

msh> authfree 対象 ID mask6

# 認証限定となる IPv4 アドレスの範囲を設定

msh> authfree 対象 ID range 開始アドレス 終了アドレス

(例) アクセスできる IPv4 アドレスを 192.168.0.10 から 192.168.0.20 に設定する

msh> authfree 対象 ID range 192.168.0.10 192.168.0.20

## 認証限定となる IPv6 アドレスをアクセスレンジで設定

msh> authfree 対象 ID range6 開始アドレス 終了アドレス

(例) アクセスできる IPv6 のアドレスを 2001:DB8::100 から 2001:DB8::200 に設定する

msh> authfree 対象 ID range6 2001:DB8::100 2001:DB8::200

# 認証限定となる IPv6 アドレスをマスクレンジで設定

msh > authfree 対象 ID mask6 基準アドレス マスク長

(例) アクセスできる IPv6 のアドレスを 2001:DB8::/32 に設定する

msh> authfree 対象 ID mask6 基準アドレス 2001:DB8:: 32

## セントロ/USB の認証限定を設定

msh> authfree {parallel|usb} {on|off}

- 認証しないときは「on」を、するときは「off」を指定します。
- 工場出荷時の設定は「off」です。

# 認証限定の初期化

msh> authfree flush

• 認証限定の初期化は、認証限定に関するすべての設定値を工場出荷時に戻します。

## ₩ 補足

- authfree コマンドはプリンタージョブ認証が「簡易(限定)」に設定されているときだ け実行できます。
- IPv4 と IPv6 の対象 ID は、それぞれ 1~5 件が設定できます。

#### autonet

AutoNet 機能を使用するには、autonet コマンドを使用します。

# 現在の設定の表示

msh> autonet

# AutoNet 機能の設定

msh > autonet {on | off}

• AutoNet 機能を有効にするには「on」を、無効にするには「off」を指定します。

## 現在のインターフェース優先順位の表示

msh> autonet priority

## インターフェースの優先設定

msh> autonet priority インターフェース

- AutoNet パラメーターを取得するインターフェースの優先順位を設定できます。
- 優先順位の設定は、複数のインターフェース装着時に有効です。
- wlan は、拡張無線 LAN ボード装着時に指定できます。
- 工場出荷時の初期値は ether です。

| インターフェース | 設定されるインターフェース   |
|----------|-----------------|
| ether    | イーサネットインターフェース  |
| wlan     | 無線 LAN インターフェース |

# ₩ 補足

• 現在のインターフェース優先順位の表示は、複数のインターフェース装着の有無に関わらず、現在の優先順位が表示されます。

## **bmlinks**

BMLinkS の表示や設定は、bmlinks コマンドを使用します。

#### 現在の設定の表示

msh> bmlinks

#### BMLinkS の設定

msh> bmlinks パラメーター

| パラメーター                          | 設定される項目                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| plainonly {on   off}            | 平文通信強制の設定<br>デフォルトは off に設定されています。*1                          |
| paused {always selectable none} | Paused Print(機密印刷)の動作方式<br>デフォルトは selectable に設定されていま<br>す。*2 |

| パラメーター             | 設定される項目                                        |
|--------------------|------------------------------------------------|
| timeout [30~65535] | 印刷データ受信タイムアウト時間(秒)を設<br>定デフォルトは 900 に設定されています。 |
| devicename         | ネットワーク共通名を表示、設定します。                            |
| country 文字列        | 国名情報を設定します。<br>デフォルトは JP です。                   |
| orgnz 文字列          | 会社/組織名情報を設定します。<br>デフォルトでは何も設定されていません。         |
| branch 文字列         | 支店名情報を設定します。<br>デフォルトでは off に設定されています。         |
| building 文字        | ビル名情報を設定します。<br>デフォルトでは何も設定されていません。            |
| floor 文字列          | 階数情報を設定します。<br>デフォルトでは何も設定されていません。             |
| block 文字列          | ブロック名情報を設定します。<br>デフォルトでは何も設定されていません。          |
| clear country      | 国名をクリアします。                                     |
| clear orgnz        | 会社/組織名をクリアします。                                 |
| clear branch       | 部門名をクリアします。                                    |
| clear building     | ビル名をクリアします。                                    |
| clear floor        | 階数をクリアします。                                     |
| clear block        | ブロック名をクリアします。                                  |

- \*1 機器共通設定の「SSL/TLS」が有効で、「暗号化通信モード」が暗号化優先あるいは暗号化/平文のときだけこの設定が機能します。
- \*2 動作方式は「always:機密印刷のみ可能」、「none:通常印刷のみ可能」、「selectable:機密印刷と通常印刷の両方が可能」です。

# bonjour

Bonjour 関連の表示と設定は、bonjour コマンドを使用します。

# 現在の設定の表示

msh> bonjour

# サービス名の設定

msh> bonjour cname 文字列

• 文字列を省略したときは、現在の設定値を表示します。

# 設置場所情報の設定

msh> bonjour location 文字列

• 文字列を省略したときは、現在の設定値を表示します。

## プロトコルごとの優先順位の設定

msh> bonjour diprint [0~99]

msh> bonjour lpr [0~99]

msh> bonjour ipp [0~99]

• diprint、lpr、ipp それぞれの優先度を設定します。数字が小さいほど優先度が高くなります。初期値は diprint 10、lpr 20、ipp 30 です。

# IP TTL 値の設定

msh> bonjour ipttl [1~255]

• IP TTL 値(越えられるルーターの数)を設定します。初期値は 255 です。

# サービス名と設置場所情報のリセット

msh > bonjour clear {cname | location}

- cname を指定するとコンピューター名をリセットします。本機を再起動すると、 コンピューター名の表示は初期値になります。
- location を指定すると設置場所情報をリセットします。設置場所情報の表示は空欄になります。

# インターフェースの設定

msh> bonjour linklocal インターフェース

- インターフェース名を省略したときは、現在の設定値を表示します。
- 複数のインターフェースが装着されているときに、linklocal アドレスとの通信を 行うインターフェースを設定します。
- この設定をしないときは、自動的にイーサネットインターフェースが設定されます。
- wlan は、拡張無線 LAN ボード装着時に指定できます。

| インターフェース | 設定されるインターフェース   |
|----------|-----------------|
| ether    | イーサネットインターフェース  |
| wlan     | 無線 LAN インターフェース |

## IPP Advertising Port 番号の選択

msh>bonjour ippport {ipp|ssl}

- ssl のときは、 ipp. tcp のポート番号を 443 として広告します。
- ipp のときは、 ipp. tcp のポート番号を 631 として広告します。

# btconfig

Bluetooth の設定は、btconfig コマンドを使用します。

#### 現在の設定の表示

Bluetooth の設定が表示されます。

msh> btconfig

## モード設定

Bluetooth の動作モードを{private}または{public}に設定できます。

msh > btconfig mode {private | public}

初期値は{public}です。

## devicename

本体名の表示や設定は、devicename コマンドを使用します。

#### 現在の設定の表示

msh> devicename

# 本体名の設定

msh > devicename name 文字列

- 本体名は31バイト以下で指定します。
- 1 台の機器に複数の本体名を設定することはできません。

## 本体名の初期化

msh > devicename clear name

• 本体名を工場出荷時の設定に戻します。

# dhcp

DHCP の設定は、dhcp コマンドを使用します。

## 現在の設定の表示

msh> dhcp

# DHCP 機能の設定

msh > dhcp インターフェース{on|off}

- DHCP 機能を有効にするには「on」を、無効にするには「off」を指定します。
- DNS サーバーアドレスやドメイン名を DHCP から取得するときは、必ず「on」 に設定してください。

• wlan は、拡張無線 LAN ボード装着時に指定できます。

| インターフェース | 設定されるインターフェース   |
|----------|-----------------|
| ether    | イーサネットインターフェース  |
| wlan     | 無線 LAN インターフェース |

## 現在のインターフェース優先順位の表示

msh> dhcp priority

# インターフェースの優先設定

- DNS サーバーアドレスやゲートウェイアドレスが、どのインターフェースの DHCP サーバーのものを優先して利用するかを設定します。
- 優先順位の設定は、複数のインターフェース装着時に有効です。

## DNS サーバーアドレスの選択

msh > dhcp dnsaddr {dhcp|static}

- DNS サーバーのアドレスを DHCP サーバーから取得するか、ユーザーの設定値 にするかを選択します。
- DNS サーバーのアドレスを DHCP サーバーから取得するときは「dhcp」、ユーザー設定値のときは「static」を指定します。

# ドメイン名の選択

msh > dhcp "interface name" domainname {dhcp | static}

- ドメイン名を DHCP サーバーから取得するか、ユーザーの設定値にするかを選択します。
- ドメイン名を DHCP サーバーから取得するときは「dhcp」、ユーザー設定値のときは「static」を指定します。

# DHCP option 204 機能の設定と表示

msh> dhcp 204

• DHCP option 204 の設定が表示されます。

msh > dhcp 204 {on off}

• DHCP option 204 機能の有効/無効を設定できます。

# ₩ 補足

• 詳細は、P.117「dns」、P.119「domainname」、P.275「DHCP を使用する」を参照してください。

# dhcp6

dhcp6 関連パラメーターの表示、設定は、dhcp6 コマンドを使用します。

# dhcp6 情報の表示

msh> dhcp6

# DHCPv6 設定と表示

msh> dhcp6 {ether|wlan} {on|off}

# パラメーター取得の動作モードの設定と表示

msh > dhcp6 mode {router|dhcpv6|dhcpv6lite}

## IPv6 アドレス ID の設定と表示

msh> dhcp6 iaid {0-4294967295}

• 入力値は、0~4294967295です。

# ドメイン名の RFC 準拠/RFC 非準拠の設定と表示

msh > dhcp6 encode rfc {on | off}

# DNS サーバーアドレスの選択(dhcp6 サーバーからの取得値・ユーザー設定値)の設定と表示

msh > dhcp6 dnsaddr {dhcp|static}

# DUID (dhcp ユニーク ID) の削除と表示

msh > dhcp6 duid {clear}

# diprint

コンピューターから直接印刷を行うことができるダイレクトプリントポートの表示と設定は、diprint コマンドを使用します。

## 現在の設定の表示

msh> diprint

次の設定値が表示されます。

port 9100

timeout = 300(sec)

bidirect on

conn multi

apl async

- 「port」使用するポート番号が表示されます。
- 「bidirect」ダイレクトプリントポートが双方向通信に対応しているか表示されます。

# タイムアウトの設定

msh > diprint timeout  $[30\sim65535]$ 

- ネットワークからデータを受信するときのタイムアウト時間を設定できます。
- 工場出荷時の設定値は300(秒)です。
- lpr コマンドでも、ここで設定した時間が使用されます。

## 双方向通信の設定

msh > diprint bidirect {on off}

• 工場出荷時の設定値は On です。

## 同時接続数の設定

msh > diprint conn {multi|single}

- diprint の同時接続数を multi(複数)か single(1)か設定します。
- 工場出荷時の設定値は multi です。

## dns

DNS(Domain Name System)の表示や設定は、dns コマンドを使用します。

### 現在の設定の表示

msh> dns

# IPv4 による DNS サーバーの設定

msh> dns 対象 ID server アドレス

- IPv4 による DNS サーバーアドレスを設定します。
- 対象 ID は 1~3 までです。3 件まで登録できます。
- •「255.255.255.255」は設定できません。

# IPv6 による DNS サーバーの設定

msh > dns 対象 ID server6 アドレス

- IPv6 による DNS サーバーアドレスを設定します。
- 対象IDは1~3までです。3件まで登録できます。

# ダイナミック DNS 機能の設定

 $msh > dns \ 1 \ 2 \ - \ 2 \ - \ 3 \ ddns \ on \ off$ 

- ダイナミック DNS 機能の有効/無効を指定します。
- ダイナミック DNS 機能を有効にするには「on」を、無効にするには「off」を指 定します。
- wlan は、拡張無線 LAN ボード装着時に指定できます。

| インターフェース | 設定されるインターフェース  |
|----------|----------------|
| ether    | イーサネットインターフェース |

| インターフェース | 設定されるインターフェース   |
|----------|-----------------|
| wlan     | 無線 LAN インターフェース |

## レコード重複時の動作指定

msh > dns overlap {update | add}

- レコードが重複したときの動作を指定します。
- update は古いレコードを削除し、新しくレコードを登録するときに指定します。
- add は古いレコードを残し、新しいレコードを追加登録するときに指定します。
- CNAME が重複のときは、設定にかかわらず更新します。

# CNAME の登録

msh > dns cname {on off}

- CNAME を登録するかどうかを指定します。
- CNAME の登録を有効にするには「on」を、無効にするには「off」を指定します。
- 登録される CNAME は RNP からはじまるデフォルトの名前です。 CNAME は変更できません。

## A レコードの登録

msh > dns arecord {dhcp|own}

- dhcp は本機を代行して、DHCP サーバーが DNS クライアントとして A レコード の登録を行うときに指定します。
- own は本機が DNS クライアントとして A レコードの登録を行うときに指定します。登録には、「dhcp」で指定した「DNS サーバーアドレスの選択」および「ドメイン名の選択」の値が使用されます。

# DDNS 機能有効時かつ DHCPv6 設定のときに、AAAA レコード登録を行う DNS クライアント

dns aaaarecord [dhcpv6|own]

- dhcpv6: DHCPv6 サーバーが機器の代わりに、DNS クライアントとして AAAA レコードの登録を行う。
- own:機器が DNS クライアントとして、自ら AAAA レコードの登録を行う。

# レコードの更新間隔の設定

msh > dns interval 更新間隔時間

- ダイナミック DNS 機能を使用しているときに、レコードを更新する間隔を指定します。
- 更新間隔を 1 時間単位で指定します。1~255 の間で指定します。
- 初期値は「24」です。

#### resolv.conf の表示

msh> dns resolv

• resolv.conf を表示します。

## デュアルスタック時に名前解決の問い合わせに利用するプロトコルの設定

msh> dns resolv protocol {ipv4|ipv6}

• デュアルスタック時だけ表示されます。

## domainname

ドメイン名の表示や設定は、domainname コマンドを使用します。

## 現在の設定の表示

msh> domainname

## 現在の各インターフェースのドメイン名表示

msh > domainname インターフェース

## 各インターフェースのドメイン名設定

msh> domainname インターフェース name ドメイン名

- ドメイン名は半角英数字 63 文字以下で指定します。
- イーサネットインターフェースと無線 LAN インターフェースは同じドメイン名です。
- wlan は、拡張無線 LAN ボード装着時に指定できます。

| インターフェース | 設定されるインターフェース   |
|----------|-----------------|
| ether    | イーサネットインターフェース  |
| wlan     | 無線 LAN インターフェース |

## 各インターフェースのドメイン名削除

msh > domainname インターフェース clear name

#### etherauth

Ethernet での認証関連パラメーターの表示は、etherauth コマンドを使用します。

#### 現在の設定の表示

msh> etherauth

## 802.1X の有効・無効の設定

msh> etherauth 8021x {on off}

# etherconfig

イーサネットパラメーターの表示と設定は、etherconfig コマンドを使用します。

## コマンド一覧の表示

msh> etherconfig

## イーサネットスピードの設定

msh> etherconfig speed {auto\_100|auto\_1000|10f|10h|100f|100h}

- auto 100 = Auto 100 Select
- auto 1000 = Auto 1000 Select
- 10f = 10Mbps Full Duplex
- 10h = 10Mbps Half Duplex
- 100f = 100Mbps Full Duplex
- 100h = 100Mbps Half Duplex

工場出荷時の設定は、[auto 100]です。

# help

使用できるコマンドの一覧および使用方法の表示は、help コマンドを使用します。

## コマンド一覧の表示

msh> help

# コマンド使用方法の表示

msh> help コマンド名

#### hostname

ホスト名を表示、変更するには、hostname コマンドを使用します。

## 現在の設定の表示

msh> hostname

## 現在の各インターフェースのホスト名表示

msh> hostname インターフェース

## 各インターフェースのホスト名の設定

msh> hostname インターフェース name ホスト名

- ホスト名は半角英数字 63 文字以下で指定します。
- RNP ではじまる名前は、大文字、小文字が混ざったときでも設定できません。

- イーサネットインターフェースと無線 LAN インターフェースは同じホスト名です。
- wlan は、拡張無線 LAN ボード装着時に指定できます。
- インターフェース名を省略したときは、イーサネットのインターフェース名が設定されます。

| インターフェース | 設定されるインターフェース   |
|----------|-----------------|
| ether    | イーサネットインターフェース  |
| wlan     | 無線 LAN インターフェース |

# 各インターフェースのホスト名の初期化

msh> hostname インターフェース clear name

# http

HTTP 関連の表示と設定は、http コマンドを使用します。

## 現在の設定の表示

msh> http

## HTTP キープアライブの有効/無効設定

msh> http keepalive {on | off}

# HTTP キープアライブタイムアウト時間の設定

msh> http keepalive timeout [1-255]

# ifconfig

TCP/IP の、IP アドレス、サブネットマスク、ブロードキャストアドレスの表示と設定、およびデフォルトゲートウェイアドレスの表示は、ifconfig コマンドを使用します。

#### 現在の設定の表示

msh> ifconfig

#### IPv4 アドレスの設定

msh> ifconfig インターフェース アドレス

- この設定をしないときは、自動的にイーサネットインターフェースが設定されます。
- wlan は、拡張無線 LAN ボード装着時に指定できます。

| インターフェース | 設定されるインターフェース   |
|----------|-----------------|
| ether    | イーサネットインターフェース  |
| wlan     | 無線 LAN インターフェース |

(例) イーサネットインターフェースの IP アドレスを 192.168.15.16 に設定する msh > ifconfig ether 192.168.15.16

## IPv6 アドレスの設定

msh> ifconfig インターフェース inet6 アドレス プレフィックス長 [1-128]

(例) イーサネットインターフェースの IPv6 アドレスを 2001:DB8::100、プレフィックス長を 64 に設定する

msh> ifconfig ether inet6 2001:DB8::100 64

## ネットマスクの設定

msh> ifconfig インターフェース netmask アドレス

(例) イーサネットインターフェースのサブネットマスクを 255.255.255.0 に設定する msh> ifconfig ether netmask 255.255.255.0

### ブロードキャストアドレスの設定

msh> ifconfig インターフェース broadcast アドレス

## インターフェース切り替え

msh> ifconfig インターフェース up

(例)接続時にイーサネットを使用する

msh> ifconfig ether up

• 拡張無線 LAN ボード(オプション)接続時に、イーサネットと無線 LAN のどちらを使用するか指定できます。

# ₩ 補足

- 設定するアドレスはネットワーク管理者に確認してください。
- 設定するアドレスがわからないときは、工場出荷時の設定のまま使用してください。
- IP アドレス、サブネットマスク、ブロードキャストアドレスはイーサネットインターフェース、無線 LAN インターフェース共通です。
- TCP/IP の設定はイーサネットインターフェースと無線 LAN インターフェースで共通です。インターフェースの切り替えを行ったとき、設定は切り替えたインターフェースが引き継ぎます。
- IPv4 アドレスを 16 進形式で設定するときは先頭に「0x」を付けてください。

## info

給紙トレイ、排紙トレイ、およびエミュレーションなどの機器情報の表示は、info コマンドを使用します。

#### 機器情報の表示

msh> info



• 詳細は P.154「機器情報」を参照してください。

# ipp

IPP の使用環境の表示、設定は、IPP コマンドを使用します。

## 現在の設定の表示

msh> ipp

# タイムアウトの設定

msh> ipp timeout [30~65535]

• 印刷データが途切れたときに、印刷ジョブを取り消すまでの時間を指定します。 設定範囲は 30~65535 秒です。

#### IPP ユーザー認証方式の設定

msh > ipp auth {off|digest|basic}

- IPP ユーザー認証を行って、IPP を使用して印刷できるユーザーを制限できます。 工場出荷時はユーザー設定を行わない設定になっています。
- basic または digest で、認証を行います。
- ユーザー認証を行うように指定したときは、ユーザー名の登録を行ってください。ユーザーは 10 組まで登録できます。

# IPP ユーザー名の登録

msh> ipp user

メッセージにしたがって設定します。

Input user number (1 to 10):

設定するユーザー番号を入力し、ユーザー名とパスワードを指定します。

IPP user name:user1

IPP password:\*\*\*\*\*

ユーザー名とパスワードが設定されると次のメッセージが表示されます。

IPP configuration changed

IPsec 関連パラメーターの表示と設定は、ipsec コマンドを使用します。

# 関連パラメーターの表示

msh> ipsec

₩ 補足

• IPsec の詳細については、『セキュリティーガイド』を参照してください。

# ipv6

IPv6 の使用環境の表示、設定は、ipv6 コマンドを使用します。

## 現在の設定の表示

msh> ipv6

# ステートレスアドレスの有効/無効設定

msh> ipv6 stateless {on off}

# logout

telnet を終了します。

## telnet の終了

msh> logout

確認メッセージが表示されます。

{yes|no|return}

[yes][no][return]のいずれかをフルスペルで入力してください。

- [yes]と入力すると、telnet が終了します。
- [no]と入力すると、telnet が続行します。
- [return]と入力すると、logout の再設定になります。

# lpr

LPR の使用環境の表示、設定は、Ipr コマンドを使用します。

# 現在の設定の表示

msh> lpr

4

# ジョブ削除時におけるホストの同一性チェックの有効/無効設定

msh > lpr chkhost {on | off}

- on に設定すると、ジョブを送信した IP アドレスと、ジョブの削除を要求している IP アドレスが一致するかどうかを判定します。一致しなかったときはジョブの削除要求を受け付けません。
- 工場出荷時の設定値は on です。

# プリンターエラー検知機能対応の有効/無効設定

msh> lpr prnerrchk {on off}

- プリンターエラーなどで本機が印刷できない状態のとき、バイトカウントが有効になっていると、TCP ウィンドウサイズより小さなデータサイズのジョブや、host からの転送待ちデータサイズが TCP ウィンドウサイズ以下のジョブを重複して受信してしまうことがあります。on に設定すると、本機が印刷できる状態になるまでジョブを受信しません (PCFAX の送信もできません)。
- 工場出荷時の設定値は off です。

#### netware

プリントサーバー名、ファイルサーバー名などの NetWare 関連の表示、設定は、netware コマンドを使用します。

以下のコマンドは、オプションの Netware カードをインストールしたときに指定できます。

#### NetWare プリントサーバー名の設定

msh> netware pname 文字列

• NetWare プリントサーバー名を 47 文字以下で指定します。

## NetWare ファイルサーバー名の設定

msh > netware fname 文字列

• NetWare ファイルサーバー名を 47 文字以下で指定します。

## encap タイプの設定

msh > netware encap {802.3 | 802.2 | snap | ethernet2 | auto}

#### リモートプリンター番号の設定

msh> netware rnum  $[0\sim254]$ 

• 工場出荷時の設定値は 0 です。

# タイムアウト値の設定

msh > netware timeout [3~255]

• 工場出荷時の設定値は 15 です。

# プリントサーバーモードへの設定

msh> netware mode pserver

msh> netware mode ps

## リモートプリンターモードへの設定

msh> netware mode rprinter

msh> netware mode rp

## NDS コンテキスト名の設定

msh> netware context 文字列

# SAP インターバル値の設定

msh > netware sap interval [0~3600]

# ログインモードをファイルサーバー指定に設定

msh> netware login server

# ログインモードを NDS ツリー指定に設定

msh> netware login tree

## ログインする NDS ツリー名の設定

msh> netware tree NDS ツリー名

## ファイル転送プロトコルの設定

msh > netware trans {ipv4pri|ipxpri|ipv4|ipx}

- プロトコルを省略したときは、現在のプロトコルを表示します。
- trans は、スキャナー機能が搭載されているときだけ実行できます。

| プロトコル   | 設定されるプロトコル        |
|---------|-------------------|
| ipv4pri | IPv4+IPX(IPv4 優先) |
| ipxpri  | IPv4+IPX(IPX 優先)  |
| ipv4    | IPv4              |
| ipx     | IPX               |

## passwd

リモートメンテナンスのパスワードの変更は、passwd コマンドを使用します。

# パスワードの変更

msh> passwd

- [Old password:]が表示されるので、現在のパスワードを入力します。
- [New password:]が表示されるので、新しいパスワードを入力します。

• [Retype new password:]が表示されるので、もう一度新しいパスワードを入力します。

## スーパーバイザーによる各管理者のパスワード変更

msh> passwd 管理者 ID

- [New password:]が表示されるので、新しいパスワードを入力します。
- [Retype new password:]が表示されるので、もう一度新しいパスワードを入力します。

# ₩ 補足

- パスワードは忘れないようにしてください。
- 入力できるのは半角英数字と表示できる半角記号で 32 文字までです。大文字と小文字も区別されます。

# pathmtu

PathMTU Discovery サービス機能の表示、設定は、pathmtu コマンドを使用します。

## 現在の設定の表示

msh> pathmtu

# PathMTU Discovery サービス有効/無効の切替設定

msh> pathmtu {on | off}

- 工場出荷時は「ON」になっています。
- 送信データの MTU サイズが、ルーターの MTU より大きいと、ルーターから通過 不可と通知され、送信に失敗することがあります。「ON」に設定をしていると、 MTU サイズを最適化してデータ送信の失敗を避けることができます。
- 環境によってはルーターからの通知が得られず、データ送信に失敗することがあります。そのときは設定を「OFF」にして、PathMTU Discovery サービスを無効にしてください。

# prnlog

プリントログ情報の表示は、prnlog コマンドを使用します。

### プリントログ情報の表示

msh> prnlog

これまでに印刷したプリントログ情報が表示されます。

msh> prnlog ID 番号

• 表示されたプリントログ情報の ID 番号を指定すると、印刷ジョブのさらに詳しい情報が表示されます。

₩ 補足

• 詳細は P.156「プリントログ情報」を参照してください。

# rhpp

rhpp プロトコル情報の表示、設定は rhpp コマンドを使用します。

# 現在の設定の表示

msh> rhpp

# 使用するポート番号の変更

msh> rhpp port [1024~65535]

デフォルト値は59100です。

# タイムアウトの設定(秒)

msh> rhpp timeout [30~65535]

デフォルト値は300(秒)です。

₩ 補足

• rhpp は RICOH Host Print Protocol の略で、リコー独自のプロトコルです。

#### route

TCP/IP ルーティングテーブルの表示と設定は、route コマンドを使用します。

#### IPv4 の該当 route 情報の表示

msh> route get "destination"

- destination は IPv4 のアドレスを指定します。
- destination が 0.0.0.0 のアドレスは指定できません。

#### 指定された IPv4 の destination の有効/無効の切り替え設定

msh > route active {host | net} destination {on | off}

• {host | net}省略時は host 設定となります。

## IPv4 のルーティングテーブルへの追加設定

msh> route add {host | net} destination gateway

- destination で表される host (または network) ルートおよび gateway で表される gateway アドレスをテーブルに追加します。
- destination および gateway は IPv4 のアドレスを指定します。
- {host|net}省略時は host 設定となります。
- destination が 0.0.0.0 のレコードは登録できません。

#### IPv4 のデフォルトゲートウェイアドレスの設定

msh > route add default {gateway}

# IPv4 のルーティングテーブルからの削除設定

msh> route delete {host | net} destination

- {host | net } 省略時は host 設定となります。
- destination は IPv4 のアドレスを指定します。

# IPv6 のデフォルトゲートウェイアドレスの設定

msh > route add6 default {gateway}

# 指定された IPv6 の destination のルーティングテーブルへの追加設定

msh> route add6 destination prefixlen [1~128] gateway

- destination および gateway は IPv6 のアドレスを指定します。
- 宛先は prefixlen が 1~127 のときはネットワーク指定、128 のときはホスト指定 となります。
- destination と prefixlen の両方が登録済みレコードと一致するときは登録できません。
- destination が::(0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000)のレコードは登録できません。

# 指定された IPv6 の destination のルーティングテーブルからの削除設定

msh> route delete6 {destination} prefixlen

• destination および gateway は IPv6 のアドレスを指定します。

#### IPv6 の該当 route 情報の表示

msh > route get6 {destination}

• destination は IPv6 のアドレスを指定します。

## 指定された IPv6 の destination の有効/無効の切り替え設定

msh > route active6 destination prefixlen {on | off}

## 全 route 情報の削除設定

msh> route flush

# ₩ 補足

- IPv4 のルーティングテーブルの最大値は 16 です。
- IPv6 のルーティングテーブルの最大値は2です。
- ルーターを越えて別のネットワークのネットワーク機器とやりとりするときは、ゲートウェイアドレスを設定してください。
- ゲートウェイアドレスはすべてのインターフェース共通です。
- Prefixlen は 1~128 の 10 進数です。

# 4

#### set

プロトコルの情報の表示、有効/無効の設定は、set コマンドを使用します。

# プロトコルの情報(有効/無効)の表示

msh> set ipv4

msh> set ipv6

msh> set ipsec

msh> set appletalk

msh> set netware

• このコマンドは、オプションの Netware カードをインストールしたときに指定できます。

msh> set smb

msh> set protocol

• protocol を指定すると、ipv4、ipv6、appletalk、netware、smb、ipsec の情報を表示します。

msh> set lpr

msh> set lpr6

msh> set ftp

msh> set ftp6

msh> set rsh

msh> set rsh6

msh> set diprint

msh> set diprint6

msh> set web

msh> set snmp

msh> set ssl

msh> set ssl6

msh> set nrs

msh> set rfu

msh> set rfu6

msh> set ipp

msh> set ipp6

msh> set http

msh> set http6

```
msh> set bonjour
```

msh> set bonjour6

msh> set nbt

msh> set ssdp

msh> set bmlinks

msh> set ssh

msh> set sftp

msh> set sftp6

msh> set wsdev

msh> set wsdev6

msh> set wsprn

msh> set wsscn

msh> set rhpp

msh> set rhpp6

msh> set lltd

msh> set llmnr

msh> set Ilmnrc

## プロトコルの有効/無効の設定

• プロトコルを有効にするには up を、無効にするには down を指定します。

msh> set ipv4 {up | down}

- IPv4 を無効に設定してログアウトすると、このリモートメンテナンスそのものが 使用できません。誤って「無効」に設定したときは、機器の操作部を使用して設 定し直してください。
- IPv4 を無効にすると lpr、ftp、sftp、rsh、diprint、web、snmp、ssl、ipp、http、bonjour、wsdev も使用できません。

msh> set ipv6 {up|down}

- IPv6 を無効に設定してログアウトすると、このリモートメンテナンスそのものが 使用できません。誤って「無効」に設定したときは、機器の操作部を使用して設 定し直してください。
- IPv6 を無効にしたときは、Ipr6、ftp6、rsh6、diprint6、ssl6、rfu6、ipp6、http6、sftp6、bonjour6、wsdev6 も使用できません。

msh> set ipsec {up|down}

msh> set appletalk {up|down}

msh > set netware {up | down}

• このコマンドは、オプションの Netware カードをインストールしたときに指定できます。

• 本機に SSL(暗号化通信)の機能がないときは、有効に設定しても SSL(暗号化通信)を使用することはできません。

```
msh> set nrs {up|down}
msh> set rfu {up|down}
msh> set rfu6 {up|down}
msh> set ipp {up | down}
msh > set ipp6 {up | down}
msh> set http {up|down}
msh> set http6 {up|down}
msh> set bonjour {up | down}
msh> set bonjour6 {up | down}
msh > set ssh {up|down}
msh> set ssdp {up|down}
msh> set bmlinks {up|down}
msh > set nbt {up | down}
msh> set sftp {up | down}
msh> set sftp6 {up|down}
msh> set wsdev {up|down}
msh> set wsdev6 {up|down}
```

```
msh> set llmnr {up|down}
msh> set llmnrc {up|down}
```

• wsdev と wsdev6 がともに有効のとき、プロトコル情報の表示ではともに「up」と表示されますが、WSD (Device) と WSD (Printer) と WSD (Scanner) は IPv4で動作します。

```
msh> set wsprn {up|down}
msh> set wsscn {up|down}
msh> set rhpp {up|down}
msh> set rhpp6 {up|down}
msh> set lltd {up|down}
msh> set llmnr {up|down}
msh> set llmnr {up|down}
```

# ₩ 補足

• WSD (Printer) と WSD (Scanner) または WSD (Device) を IPv6 で動作させたいと きは、"wsdev down""wsdev6 up"と設定します。

## show

ネットワークインターフェースボードの設定状況の表示は、show コマンドを使用します。 現在の設定の表示

msh> show

- -p オプションを付けると 1 画面ずつ表示されます。
- SMB プロトコルでコンピューター名、ワークグループ、コメントを日本語で入力したデータを正しく表示するためには、シフト JIS が表示できる環境で使用してください。

# ₩ 補足

• 詳細は P.156「プリントログ情報」を参照してください

## slp

SLP の設定を表示、変更するには、slp コマンドを使用します。

msh> slp ttl ttl val

• 工場出荷時の設定は 1 です。ローカルセグメント内だけで検索します。ただしこの TTL 値を増やしたときでも、ネットワーク環境で使用しているルーター装置がマルチ キャストに対応していなければ無効です。

- 設定できる SLP パケットの TTL 値は 1~255 です。
- このコマンドは、オプションの Netware カードをインストールしたときに指定できます。

#### smb

コンピューター名やワークグループ名など SMB 関連の項目の設定、削除は、smb コマンドを使用します。

## 現在の設定の表示

msh> smb

## コンピューター名の表示

msh> smb comp

## コンピューター名の設定

msh> smb comp コンピューター名

- 最大 15 文字(全角は 2 文字換算)で設定します。
- RNP または rnp ではじまる名前は、大文字小文字が混ざったときでも設定できません。

# ワークグループ名の表示

msh> smb group

# ワークグループ名の設定

msh> smb group ワークグループ名

最大15文字(全角は2文字換算)で設定します。

#### コメントの表示

msh> smb comment

#### コメントの設定

msh> smb comment コメント

• 半角英数 31 文字以下で設定します。

## 印刷完了通知の設定

mmsh > smb notif {on | off}

• 印刷完了通知をするときは on、通知をしないときは off を指定します。

## コンピューター名の削除

msh> smb clear comp

# グループ名の削除

msh> smb clear group

## コメントの削除

msh> smb clear comment

# プロトコルの表示

msh> smb protocol

## クライアントの優先ポートの表示

msh> smb client port

## クライアントの優先ポートの設定

msh> smb client port {139 | 445}

# クライアントの認証レベルの表示

msh> smb client auth

# クライアントの認証レベルの設定

msh> smb client auth {0|1}

# クライアントの WSD ブラウズの表示

msh> smb client wsd

## クライアントの WSD ブラウズの設定

msh> smb client wsd {on | off}

## snmp

コミュニティー名など SNMP に関する表示、設定は、snmp コマンドを使用します。

# 現在の設定の表示

msh> snmp

• 登録番号 1 の工場出荷時の設定は次のとおりです。

コミュニティー名:public

IPv4 アドレス: 0.0.0.0

IPv6 アドレス:::

IPX アドレス: 00000000:000000000000

アクセスタイプ:read-only

有効プロトコル: IPv4/IPv6/IPX

• 登録番号 2 の工場出荷時の設定は次のとおりです。

コミュニティー名:ricoh

IPv4 アドレス: 0.0.0.0

IPv6 アドレス:::

IPX アドレス: 00000000:000000000000

アクセスタイプ: read-write

有効プロトコル: IPv4/IPv6/IPX

- •「IPX」は、オプションの Netware カードをインストールしたときに表示されます。
- -p オプションを付けると 1 画面ずつ表示されます。
- 登録番号を指定すると、その番号の現在のコミュニティー設定内容を表示します。

# SNMP 情報と使用できるプロトコルの表示

msh> snmp?

## コミュニティー名の設定

msh> snmp 登録番号 name コミュニティー名

- 設定できる登録番号は 1~10 です。
- 登録番号の 1~10 に public が存在しないときは、Ridoc IO Analyzer や Ridoc IO Navi から機器を参照することはできません。コミュニティー名を変更したときは、RidocIO Analyzer とともにインストールされる SNMP コミュニティー名設定ツールで、機器側の設定に合わせてパソコンのコミュニティー名を変更してください。
- コミュニティー名は英数半角 15 文字以下で設定します。

## コミュニティー名の削除

msh> snmp 登録番号 clear name

## アクセスタイプの設定

msh> snmp 登録番号 type アクセスタイプ

| アクセスタイプ | 設定される内容                    |
|---------|----------------------------|
| no      | アクセスできません (not accessible) |
| read    | 情報の読み出しだけ可能(read-only)     |
| write   | 情報の読み出しと書き込みが可能(readwrite) |
| trap    | エラー情報を通知(trap)             |

## プロトコルの設定

msh> snmp {ipv4|ipv6|ipx} {on|off}

- 「ipx」は、オプションの Netware カードをインストールしたときに表示されます。
- 使用できるプロトコルを選択します。
- プロトコルを有効にするには on を、無効にするには off を指定します。
- すべてのプロトコルを同時に Off にすることはできません。

# 登録番号ごとのプロトコルの設定

msh> snmp 登録番号 active {ipv4|ipv6|ipx} {on|off}

- 「ipx」は、オプションの Netware カードをインストールしたときに表示されます。
- 登録番号ごとにプロトコルの設定を変更します。ただし、プロトコル設定で無効にしたプロトコルは、このコマンドで有効にしても使用できません。

## アクセス設定

msh> snmp 登録番号 {ipv4|ipv6|ipx} アドレス

- 「ipx」は、オプションの Netware カードをインストールしたときに表示されます。
- 使用するプロトコルに応じたホストのアドレスを設定します。
- •「アクセスタイプ」を「read-only」または「read-write」に設定した場合、IPv4、IPv6、IPX のときは、ここに入力したアドレスのホストからの要求だけを受け付けます。どのホストからの要求でも受け付けるようにするには、「0」を入力します。
- •「アクセスタイプ」を「trap」に設定した場合、IPv4、IPv6、IPX のときは、情報 を通知するホストのアドレスを入力します。
- IPv4 を使用するときはアドレスとして IPv4 アドレスを、IPv6 を使用するときは IPv6 アドレスを、IPX/SPX を使用するときは IPX アドレスを入力します。
- IPX アドレスはホストが接続されているネットワークの番号とホストに取り付けられているネットワークインターフェースボードの MAC アドレス(物理アドレス)をコロン(:)で区切って入力します。

## sysLocation の設定

msh> snmp location 文字列

## sysLocation の削除

msh> snmp clear location

## sysContact の設定

msh> snmp contact 文字列

# sysContact の削除

msh> snmp clear contact

## SNMP v1v2 機能の設定

mmsh> snmp v1v2 {on | off}

• 有効にするときは on、無効にするときは off を指定します。

## SNMP v3 機能の設定

msh> snmp v3 {on off}

有効にするときは on、無効にするときは off を指定します。

# SNMP TRAP の設定

 $msh > snmp trap \{v1|v2|v3\} \{on|off\}$ 

• 有効にするときは on、無効にするときは off を指定します。

#### リモート設定許可の設定

msh > snmp remote {on off}

• SNMP v1、v2 での設定を有効にするときは on、無効にするときは off を指定します。

## SNMP v3 TRAP の設定値の表示

msh> snmp v3trap

msh> snmp v3trap [1~5]

• 1~5 までの数字を設定すると、その番号の設定値だけ表示します。

# SNMP v3 TRAP 送信先アドレスの設定

msh> snmp v3trap [1~5] {ipv4|ipv6|ipx} アドレス

• 「ipx」は、オプションの Netware カードをインストールしたときに表示されます。

## SNMP v3 TRAP 送信プロトコルの設定

msh > snmp v3trap [1 $\sim$ 5] active {ipv4|ipv6|ipx} {on|off}

• 「ipx」は、オプションの Netware カードをインストールしたときに表示されます。

## SNMP v3 TRAP ユーザーアカウントの設定

msh> snmp v3trap [1~5] account アカウント名

• アカウント名は英数半角 32 文字以下で設定します。

# SNMP v3 TRAP ユーザーアカウントの削除

msh> snmp v3trap [1~5] clear account

## SNMPv3 認証アルゴリズムの設定

msh> snmp v3auth algo {md5|sha1}

#### SNMPv3 暗号アルゴリズムの設定

msh> snmp v3priv algo des/aes

## SNMPv3 暗号化の設定

msh > snmp v3priv mode {auto on}

- auto を設定すると、暗号化できるときに暗号化されます。
- on を設定すると、平文通信はできず、暗号化ができるときだけ通信ができます。

# ₩ 補足

- 暗号化ができるときとは、本機に暗号パスワードが設定されている状態を指します。
- SNMP コミュニティー名設定ツールを使用するときは、Ridoc IO Analyzer が必要です。Ridoc IO Analyzer は、リコーのホームページからダウンロードできます。詳しく

は、『本機のご利用にあたって』「ダウンロードできるソフトウェア」を参照してください。

# sntp

SNTP の表示、設定は、sntp コマンドを使用します。

# 現在の設定の表示

msh> sntp

# NTP サーバーの IPv4/IPv6 アドレスの設定

msh> sntp server アドレス

## NTP サーバーのホスト名の設定

msh> sntp server ホスト名

## NTP サーバーの設定のクリア

msh> sntp server clear

## インターバルの設定

msh> sntp interval インターバル値

- 設定した NTP サーバーと同期を取る間隔を指定します。工場出荷時の設定値は 60(分)です。
- 設定できる値は 0、15~10080(分)です。
- 0 を設定したときには、本機の電源を入れたときに一度だけ NTP サーバーと同期を取ります。そのあとは同期を取りません。

## タイムゾーンの設定

msh> sntp timezone +/- 時間

• NTP サーバーから取得した時刻情報との時間差を設定します。設定値は-12:00 ~+ 13:00 です。

# ₩ 補足

• ntp サーバーには IP アドレスまたはホスト名のどちらか一方だけ設定できます。

## spoolsw

スプール印刷の表示、設定は、spoolsw コマンドを使用します。スプール印刷設定は diprint、lpr、ipp、SMB(TCP/IP(IPv4))、BMLinkS、WSD(Printer)、ftp、および sftp プロトコルに対応しています。

#### 現在の設定の表示

msh> spoolsw

#### 4

# スプール印刷機能の設定

msh> spoolsw spool {on | off}

• スプール印刷機能を有効にするには on を、無効にするには off を指定します。 工場出荷時の設定は off です。

## ジョブの初期化の設定

msh> spoolsw clearjob {on off}

- スプールされたジョブの印刷中に本機の電源が切られた場合、再び本機の電源を入れたときに、それまでスプールしていたジョブを初期化するかどうか指定します。off のときはジョブを初期化しないで印刷を再開します。
- ・工場出荷時の設定値は off です。

# プロトコルの設定

```
msh> spoolsw diprint {on|off}
msh> spoolsw lpr {on|off}
msh> spoolsw ipp {on|off}
msh> spoolsw smb {on|off}
msh> spoolsw bmlinks {on|off}
msh> spoolsw ftp {on|off}
msh> spoolsw sftp {on|off}
msh> spoolsw sftp {on|off}
msh> spoolsw wsprn {on|off}
```

- プロトコルごとにスプール印刷機能の有効、無効を設定します。
- 工場出荷時の設定値はすべて on です。

## ssdp

SSDP 関連パラメーターの表示、設定は、ssdp コマンドを使用します。

## 現在の設定の表示

msh> ssdp

#### 有効時間の設定

msh> ssdp profile [1801~86400]

工場出荷時の設定値は10800(秒)です。

## Advertise パケットの TTL の設定

msh> ssdp ttl [1~255]

• 工場出荷時の設定値は 4 です。

#### ssh

SSH および SFTP 関連パラメーターの表示と設定は、ssh コマンドを使用します。

# 現在の設定の一覧表示

msh> ssh

## データ圧縮通信の設定

msh> ssh compression {on|off}

• 工場出荷時の設定値は on です。

# ssh/sftp で通信するポートの設定

msh> ssh port [22,1024~65535]

• 工場出荷時の設定値は 22 です。

# ssh/sftp で通信するときのタイムアウト確認(生存確認)の時間設定

msh > ssh timeout  $[0\sim65535]$ 

・工場出荷時の設定値は300です。

# ssh/sftp で通信するときのログインタイムアウトの時間設定

msh> ssh logintimeout [0~65535]

• 工場出荷時の設定値は300です。

## ssh/sftp で通信するときの公開鍵、公開鍵鍵長(Kevlength)の作成

ssh genkey [{512|768|1024|2048|4096}]

- 工場出荷時の設定値は公開鍵鍵長(Keylength)が 2048、複雑化文字列は NULL (無) です。
- 使用できる文字列は、ASCII (0x20~0x7e) 文字列です。
- パラメーター省略時は初期値で公開鍵を作成します。
- このコマンドを実行して公開鍵を作成しないときは、システムログに以下のログが出力されます。

"sshd stop: no hostkeys available ERR:"

# ssh/sftp で通信するときの公開鍵の削除

msh> ssh delkey

# ssh/sftp 通信で使用する暗号アルゴリズムの設定

msh> ssh algorithm [{des|3des|aes128|aes192|aes256|blowfish|arcfour}]

# ₩ 補足

- 設定値を省略したときは、現在の設定を表示します。
- ssh を使用できるのは sftp だけです。

#### status

本機の状態(ステータス)と印刷ジョブの情報(プリントジョブ情報)の表示は、status コマンドを使用します。

### 表示

msh> status



- 本機の状態(ステータス)の詳細は P.152「ネットワーク経由で確認できる情報」を 参照してください。
- 印刷ジョブの情報の詳細は、P.156「プリントジョブ情報」を参照してください。

# syslog

本機のシステムログ情報として記録されたメッセージの表示は、syslog コマンドを使用します。

## メッセージの表示

msh> syslog

# ₩ 補足

• システムログ情報の詳細は、P.165「システムログ情報」を参照してください。

# upnp

ユニバーサル プラグ アンド プレイに関する表示、設定は、upnp コマンドを使用します。

## 公開 URL の表示

msh> upnp

## 公開 URL の設定

msh> upnp url URL

•「URL」にはリンク先の URL を入力します。

# web

Web Image Monitor 関連の表示、設定は、web コマンドを使用します。

## 現在の設定の表示

msh> web

## リンク先として登録する URL の設定

msh> web x url URL

- x は対象 ID の 1~2 を指定します。2 件まで登録できます。
- •「URL」にはリンク先の URL を入力します。

#### リンク先として登録されている URL を削除する

msh> web x clear url

• x は対象 ID の 1~2 を指定します。

## リンク先として登録する URL のリンク名の設定

msh> web x name リンク名

• x は対象番号の 1~2 を指定します。

## リンク先として登録されている URL のリンク名を削除する

msh> web x clear リンク名

• x は対象 ID の 1~2 を指定します。

#### ヘルプの参照先 URL の設定

msh> web help URL

•「URL」にはリンク先の URL を入力します。

## ヘルプの参照先 URL を削除する

msh> web clear help

## wiconfig

無線 LAN の表示、設定は、wiconfig コマンドを使用します。

#### 現在の設定の表示

msh> wiconfig

#### 無線 LAN ボードの情報の表示

msh> wiconfig cardinfo

• 無線 LAN インターフェースが有効になっていないときは、拡張無線 LAN ボード の情報は表示できません。

#### 設定

msh> wiconfia パラメーター

| パラメーター                      | 設定される項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mode {ap 802.11adhoc}       | インフラストラクチャーモード (ap) または<br>802.11 アドホックモード (802.11 adhoc) の<br>設定ができます。デフォルトはインフラスト<br>ラクチャーモードです。                                                                                                                                                                                                                                              |
| ssid 文字列                    | インフラストラクチャーモード時の SSID を設定できます。SSID で使用できる文字は半角英数字と表示できる半角記号(ASCII 0x20~0x7e)で 32 文字までです。大文字と小文字も区別されます。空白のときには自動で近くのアクセスポイントに接続します。デフォルトは空白です。                                                                                                                                                                                                  |
| channel チャンネル番号             | 802.11 adhoc モードで使用するチャンネル<br>を選択できます。使用する機器間で同じチャ<br>ンネルを使用してください。デフォルトは<br>11 です。                                                                                                                                                                                                                                                             |
| key 文字列 val {1 2 3 4}       | WEP キーを 16 進数で入力するときに指定します。 64-bit WEP を使用するときは、16 進数 10 桁の文字列が使用できます。128-bit WEP を使用するときには、16 進数 26 桁の文字列が使用できます。WEP キーは 4 つまで登録できます。val で登録する番号を指定します。key で WEP キーを指定すると、keyphrase で指定した WEP キーは上書きされます。この機能を使用するときは、互いに通信を行う端末すべてに同じ key 番号と WEP キーを設定してください。なお、入力する WEP キーの先頭に 0x をつけます。val 以降の指定は省略できます。省略したとき、key 番号は 1 になります。デフォルトは空白です。 |
| keyphrase 文字列 val {1 2 3 4} | WEP キーを ACSII 入力するときに指定します。 64-bit WEP を使用するときは、5 文字までの半角英数字、128-bit WEP を使用するときには、13 文字までの半角英数字が使用できます。 WEP キーは 4 つまで登録できます。val で登録する番号を指定します。 keyphrase で WEP キーを指定すると、key で指定した WEP キーは上書きされます。この機能を使用するときは、互いに通信を行う端末すべてに同じ key 番号と WEP キーを設定してください。val 以降の指定は省略できます。省略したとき、key 番号は 1 になります。デフォルトは空白です。                                     |

| パラメーター                                                             | 設定される項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| encval {1 2 3 4}                                                   | 4 つの WEP キーのどれを使用してパケット<br>を暗号化するかを指定します。<br>番号を指定しないときは 1 が設定されます。                                                                                                                                                                                                                                         |
| wepauth {open shared}                                              | WEP 使用時の認証モードを設定できます。<br>指定値と認証モードは次のとおりです。<br>open:オープンシステム認証(デフォルト)<br>shared:シェアードキー認証                                                                                                                                                                                                                   |
| security {none wep wpa}                                            | セキュリティー方式を設定できます。<br>設定値と認証方式は次のとおりです。<br>none:暗号化なし(デフォルト)<br>wep:WEP 暗号化方式<br>wpa:WPA 暗号化方式                                                                                                                                                                                                               |
| wpaauth {wpapsk wpa wpa2psk wpa2}                                  | WPA 使用時の認証モードを設定できます。<br>設定値は次のとおりです。<br>wpapsk: WPA-PSK 認証(デフォルト)<br>wpa: WPA 認証<br>wpapsk2: WPA2-PSK 認証<br>wpa2: WPA2 認証                                                                                                                                                                                  |
| psk 文字列                                                            | Pre-Shared key を設定できます。<br>Pre-Shared key での入力できる文字は半角英<br>数字と表示できる半角記号(ASCII 0x20~<br>0x7e)で 8 文字から 63 文字までです。デ<br>フォルトは空白です。                                                                                                                                                                              |
| eap {tls ttls leap peap} {chap mschap mschap mschapv2 pap md5 tls} | EAP 認証タイプを設定できます。 tls:EAP-TLS(デフォルト) ttls: EAP-TTLS leap: LEAP peap: PEAP {chap、mschap、mschapv2、pap、md5、 tls}はフェイズ 2 メソッドの設定となっており、EAP-TTLS、PEAP を選択するときに同時 に指定する必要があります。また、その他の EAP 認証タイプでは省略が必要です。「EAP- TTLS」を選択したときは、chap、mschap、 mschapv2、pap、および md5 が指定できま す。「PEAP」を選択したときは、mschapv2、および tls が指定できます。 |
| username 文字列                                                       | Radius サーバーへのログインユーザー名を<br>設定できます。<br>使用できる文字は半角英数字と表示できる半<br>角記号(ASCII 0x20~0x7e)で 31 文字までで<br>す。デフォルトは空白となります。                                                                                                                                                                                            |

| パラメーター                | 設定される項目                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| username2 文字列         | EAP-TTLS/PEAP のフェイズ 2 認証で使用するフェイズ 2 ユーザー名を設定できます。<br>使用できる文字は半角英数字と表示できる半<br>角記号(ASCII 0x20~0x7e)で 31 文字までです。デフォルトは空白です。 |
| domain 文字列            | Radius サーバーへのログインドメインを設定できます。<br>使用できる文字は半角英数字と"@"と"\"以外の表示できる半角記号(ASCII 0x200x7e)で31 文字までです。デフォルトは空白です。                 |
| password 文字列          | Radius サーバーへのログインパスワードを<br>設定できます。<br>文字は半角英数字と表示できる半角記号<br>(ASCII 0x20~0x7e) で 128 文字までです。デ<br>フォルトは空白です。               |
| srvcert {on off}      | サーバー証明書の認証を設定します。<br>デフォルトは off です。                                                                                      |
| imca {on off}         | サーバー認証時に中間認証局を介在したとき<br>の証明書の許可の設定ができます。<br>デフォルトは off です。                                                               |
| srvid 文字列             | 認証サーバーをサーバー ID およびサブドメインで設定できます。<br>文字は半角英数字と表示できる半角記号<br>(ASCII 0x20~0x7e) で 128 文字までです。デフォルトは空白です。                     |
| subdomain [on off]    | サブドメインの許可の設定ができます。<br>デフォルトは off です。                                                                                     |
| connectinfo           | コネクト情報を取得します。                                                                                                            |
| clear {各コマンド1つ   all} | 指定されたコマンドの設定値を初期化します。<br>all を指定するとすべての設定値を初期化します。                                                                       |
| miccheck [on off] *1  | MIC チェックを有効にするかどうかを設定します。<br>デフォルトは on です。<br>off に設定すると改ざん検出が一切できません。on の設定で使用することをお勧めします。                              |

<sup>\*1</sup> 拡張無線 LAN ボードが装着されているときに使用できます。

#### wins

WINS サーバーの設定は、wins コマンドを使用します。

#### 現在の設定の表示

msh> wins

• DHCP から取得した IPv4 アドレスと WINS の IPv4 アドレスが異なったときは、 DHCP から取得した IPv4 アドレスが有効です。

## WINS 機能の設定

msh> wins インターフェース {on off}

- WINS 機能を有効するには on を、無効にするときは off を指定します。
- インターフェースを必ず指定してください。
- wlan は、拡張無線 LAN ボード装着時に指定できます。

| インターフェース | 設定されるインターフェース   |
|----------|-----------------|
| ether    | イーサネットインターフェース  |
| wlan     | 無線 LAN インターフェース |

#### WINS サーバーのアドレス設定

msh > wins インターフェース {primary | secondary} IPv4 アドレス

- primary でプライマリー WINS サーバーのアドレスを設定できます。
- secondary でセカンダリー WINS サーバーのアドレスを設定できます。
- IP アドレスに、255.255.255.255 は指定できません。

#### NBT (NetBIOS over TCP/IP) スコープ ID の設定

msh> wins インターフェース scope スコープ ID

- スコープ ID は半角英数字 31 文字以内で指定します。
- インターフェースを必ず指定してください。
- wlan は、拡張無線 LAN ボード装着時に指定できます。

| インターフェース | 設定されるインターフェース   |
|----------|-----------------|
| ether    | イーサネットインターフェース  |
| wlan     | 無線 LAN インターフェース |

## wsmfp

WSD (Device)、WSD (Printer)、WSD (Scanner)、SSL の設定と表示は、wsmfp コマンドを使用します。

## 現在の設定の表示

msh> wsmfp

#### コメントの設定

msh > wsmfp comments 文字列

• 文字列を省略したときは、現在の設定値を表示します。

## ロケーションの設定

msh> wsmfp location 文字列

• 文字列を省略したときは、現在の設定値を表示します。

#### プレゼンテーション URL の設定

msh> wsmfp url URL

•「URL」にはリンク先の URL を入力します。

## WSD (Device) の TCP ポートの設定

msh> wsmfp devport ポート番号

• 初期値は53000です。

## WSD (Printer) の TCP ポートの設定

msh> wsmfp prnport ポート番号

• 初期値は53001です。

### WSD (Printer) の受信タイムアウト (秒) の設定

msh> wsmfp prntimeout タイムアウト値 [30~65535]

・工場出荷時の設定値は900(秒)です。

## WSD (Scanner) の TCP ポートの設定

msh> wsmfp scnport ポート番号

• 初期値は53002です。

#### SSL の設定

msh > wsmfp ssl {on | off}

#### コメントを初期化する

msh> wsmfp clear comments

#### ロケーションを初期化する

msh> wsmfp clear location

#### プレゼンテーション URL を初期化する

msh> wsmfp clear url

### 8021x

IEEE 802.1X 関連パラメーターの表示、設定は8021x コマンドを使用します。

#### 関連パラメーターの設定一覧(カレント値)の表示

msh> 8021x

#### EAP タイプおよびフェイズ 2 メソッドの指定

msh> 8021x eap {tls|ttls|leap|peap} {chap|mschapv2|pap|md5|tls}

- 最後の引数は、その前の引数で[ttls]を指定したときには[chap][mschap] [mschapv2][pap][md5]が、[peap]を指定したときには[mschapv2][tls]が指定できます。
- wiconfig コマンドと同じ項目です。

#### ユーザー名の指定

msh> 8021x username ユーザー名

- ユーザー名は、半角英数と表示できる半角記号で最大 31 文字入力できます。
- wiconfig コマンドと同じ項目です。

#### フェイズ2ユーザー名の指定

msh> 8021x username2 ユーザー名

- ユーザー名は、半角英数と表示できる半角記号で最大 31 文字入力できます。
- wiconfig コマンドと同じ項目です。

## ドメイン名の指定

msh > 8021x domain ドメイン名

- ドメイン名は、[@]と[¥]をのぞいた半角英数と表示できる半角記号で最大 64 文字入力できます。
- wiconfig コマンドと同じ項目です。

#### パスワードの指定

msh> 8021x password パスワード

- パスワードは、半角英数と表示できる半角記号で最大 128 文字入力できます。
- wiconfig コマンドと同じ項目です。

#### サーバー証明書の認証を設定

msh > 8021x srvcert {on off}

• wiconfig コマンドと同じ項目です。

## サーバー認証時に中間認証局を介在したときの証明書の許可を指定

msh > 8021x imca {on off}

• wiconfig コマンドと同じ項目です。

## 4

## サーバー ID の指定

msh> 8021x srvid サーバー ID

- サーバー ID は、半角英数と表示できる半角記号で最大 128 文字入力できます。
- wiconfig コマンドと同じ項目です。

## サブドメイン許可の指定

msh > 8021x subdomain {on|off}

• wiconfig コマンドと同じ項目です。

## ユーザー名の消去

msh> 8021x clear username

## フェイズ2ユーザー名の消去

msh> 8021x clear username2

#### ドメイン名の消去

msh> 8021x clear domain

## パスワードの消去

msh> 8021x clear password

## サーバー ID の消去

msh> 8021x clear srvid

## IEEE 802.1X 関連パラメーターの初期化

msh> 8021x clear all

• 初期化しても IEEE 802.1X 認証有効化設定(イーサネット、無線 LAN ともに)は 消去されません。

## 4

# SNMP を使用する

SNMP を使用して本機の情報を取得する方法の説明です。

ネットワークに接続されているとき、UDP と IPX で動作する SNMP (Simple Network Management Protocol) エージェントが組み込まれています。

また、本機はユーザー認証、データの暗号化、アクセス制御のセキュリティー面が強化されている SNMPv3 にも対応しています。

SNMPv3 の暗号化通信を使用するためには、本機に暗号パスワードが設定されていることが必要です。

## €

- 本機のコミュニティー名を工場出荷時から変更したとき、SNMP コミュニティー名設 定ツールを使用して接続するパソコンの設定を変更してください。詳しくは SNMP コミュニティー名設定ツールのヘルプを参照してください。
- SNMP コミュニティー名設定ツールを使用するときは、Ridoc IO Analyzer が必要です。Ridoc IO Analyzer は、リコーのホームページからダウンロードできます。詳しくは、『本機のご利用にあたって』「ダウンロードできるソフトウェア」を参照してください。

工場出荷時のコミュニティー名には「public」と「ricoh」が設定されています。このコミュニティー名で MIB 情報を取得できます。

#### SNMP コミュニティー名設定ツールの起動

• Windows XP/Vista/7、Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2 のときは、[スタート] ボタンをクリックし [すべてのプログラム] から [Ridoc IO Analyzer] をポイントして [SNMP コミュニティー名設定ツール] を起動します。

# ネットワーク経由で確認できる情報

機器の状態や情報を表示したときの各項目の詳細です。

## 機器の状態

機器のステータスの確認方法と、表示される項目の説明です。使用のオプションによって は、表示されないステータスがあります。

• UNIX のとき

lpq、rsh、rcp、ftp、sftp の stat パラメーターを使います。 Windows では、rsh/rcp が使用できません。

telnet のとき status コマンドを使います。

| メッセージ                           | 内容                                             |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Call Service Center             | エンジン部、またはコントローラー部に異常が<br>発生しました。サービスに連絡してください。 |
| Canceling Job                   | ジョブをリセットしています。                                 |
| Card/Counter not inserted       | プリペイドカードセット待ち(カード残度数ゼロ)またはキーカウンターセット待ちです。      |
| Coin or amount not inserted     | コイン投入待ちまたはコイン残度数がゼロです。                         |
| Coin/Key Counter not inserted   | コイン投入待ち (コイン残度数ゼロ) またはキー<br>カウンターセット待ちです。      |
| Configuring                     | 設定を変更しています。                                    |
| Cover Open: Front Cover         | 前カバーが開いています。                                   |
| Cover Open: Intrnl. Tray 2 Exit | 本体上トレイが開いています。                                 |
| Cover Open: Lower Paper Tray    | 給紙ユニット右カバーが開いています。                             |
| Cover Open: Lower Right         | 右下カバーが開いています。                                  |
| Cover Open: Right Cover         | 右カバーが開いています。                                   |
| Current Job Suspended           | 印刷が停止しています。                                    |
| Empty: Black Toner              | トナーがなくなりました。                                   |
| Energy Saver Mode               | 省エネモード中です。                                     |
| Error: Ethernet Board           | イーサネットボードに異常が発生しました。                           |
| Error: HDD Board                | ハードディスクエラーが発生しました。                             |

| メッセージ                           | 内容                                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Error: Optional Font            | プリンターのフォントファイルにエラーが発生<br>しました。             |
| Error: Optional RAM             | オプション RAM にエラーが発生しました。                     |
| Error: Parallel I/F Board       | パラレルインターフェースにエラーが発生しま<br>した。               |
| Error: PDL                      | ページ記述言語にエラーが発生しました。                        |
| Error: Rem. Certificate Renewal | 証明書の自動更新時にエラーが発生しています。                     |
| Error: USB Interface            | USB インターフェースにエラーが発生しました。                   |
| Error: Wireless Card            | 拡張無線LANボードまたは Bluetooth オプションが起動後に抜かれました。  |
| Hex Dump Mode                   | ヘキサダンプモード中です。                              |
| In Use: Input Tray              | 他の機能が給紙トレイを使用しています。                        |
| Jobs Suspended                  | 一時停止中です。                                   |
| Key Card not inserted           | キーカードがセットされていません。                          |
| Key Card/Counter not inserted   | キーカードまたはキーカウンターがセットされ<br>ていません。            |
| Key Counter not inserted        | キーカウンターがセットされていません。                        |
| Low: Toner                      | トナー残量が少なくなっています。                           |
| Malfunction: Ext. Charge Unit   | 外部課金装置(MK1)が故障しています。                       |
| Mismatch: Paper Size            | 選択された給紙トレイのサイズが、指定された<br>ものと異なります。         |
| Mismatch: Paper Size and Type   | 選択された給紙トレイの用紙種類とサイズが、<br>指定されたものと異なります。    |
| Mismatch: Paper Type            | 選択された給紙トレイの紙種が、指定されたも<br>のと異なります。          |
| No Paper: Selected Tray         | 選択しているトレイに用紙がありません。                        |
| Not Detected: PCU (K)           | 感光体ユニット (ブラック) が正しくセットされていません。             |
| Offline                         | オフライン状態です。                                 |
| Paper Misfeed: Duplex Unit      | 両面ユニットで紙づまりが発生しました。                        |
| Paper Misfeed: Input Tray       | 給紙トレイで紙づまりが発生しました。                         |
| Ppr. Msfd.:Int./Output/Int.Tr.2 | 内部(用紙搬送部)または本体上トレイ排紙口<br>カバーで紙詰まりが発生しています。 |

| メッセージ                         | 内容                                           |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Prepaid Card not inserted     | プリペイドカードセット待ちまたはカード残度<br>数がゼロです。             |
| Printing                      | 印刷中またはデータ受信中です。                              |
| Proxy User/Password Incorrect | プロキシユーザー名・パスワードが正しく設定<br>されていません。            |
| RC Gate Connection Error      | Remote Communication Gate と通信できません。          |
| Ready                         | 正常です。                                        |
| Renewing Remote Certificate   | Remote 証明書を更新中です。                            |
| Replace PCU                   | 感光体ユニットを交換してください。                            |
| SD Card Authentication failed | SD カードからの認証に失敗しました。                          |
| Supplies Order Call failed    | 消耗品発注コールに失敗しました。                             |
| Tray Error: Duplex Printing   | 両面禁止トレイに両面印刷を指定したため、両<br>面印刷設定トレイエラーが発生しました。 |
| Warming Up                    | 準備中です。                                       |

## ₩ 補足

• エラーの内容は、システム設定リストや印刷条件一覧に印刷されることがあります。 あわせて確認してください。

## 機器情報

機器の給紙トレイ、排紙トレイ、搭載しているエミュレーション、および登録しているプログラムの情報の確認方法と項目の説明です。

- UNIX のとき rsh、rcp、ftp、sftp の info パラメーターを使います。 Windows では、rsh/rcp が使用できません。
- telnet のとき info コマンドを使います。

## 給紙トレイ(Input Trav)

| ημηνί ν ι (πρατιαγ) |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| 項目                  | 内容                                  |
| No.                 | 使用している機器に装着されている給紙トレイ<br>番号が表示されます。 |

| 項目         | 内容                                                               |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| Name       | 使用している機器に装着されている給紙トレイ<br>名称が表示されます。                              |
| Paper Size | 使用している機器に装着されている給紙トレイ<br>に設定されている用紙サイズが表示されます。                   |
| Status     | 給紙トレイの状態が表示されます。 • Normal:正常 • NoInputTray:トレイなし • PaperEnd:用紙なし |

# 排紙トレイ(Output Tray)

| 項目     | 内容                                                                                     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| No.    | 使用している機器に装着されている排紙トレイ<br>番号が表示されます。                                                    |
| Name   | 使用している機器に装着されている排紙トレイ<br>名称が表示されます。                                                    |
| Status | 排紙トレイの状態が表示されます。     Normal:正常     PaperExist:用紙あり     OverFlow:用紙が満杯     Error:その他エラー |

# エミュレーション (Emulation)

| 項目      | 内容                                           |
|---------|----------------------------------------------|
| No.     | 使用している機器に装備されているエミュレー<br>ション番号が表示されます。       |
| Name    | 使用している機器に装備されているエミュレー<br>ション名が表示されます。        |
| Version | 使用している機器に装備されている、各エミュ<br>レーションのバージョンが表示されます。 |

# 取得情報の内容

ネットワークインターフェースボードから取得できる情報の詳細です。

## プリントジョブ情報

印刷待ちジョブの情報の確認方法と、表示される項目の説明です。

- UNIX のとき
   lpq、rsh、rcp、ftp、および sftp の stat パラメーターを使います。
   Windows では、rsh/rcp が使用できません。
- telnet のとき status コマンドを使います。

| 項目         | 内容                                                                                                                          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rank       | <ul><li>印刷ジョブの状態が表示されます。</li><li>Active</li><li>印刷中、または印刷処理待ち状態</li><li>1st、2nd、3rd、4th</li><li>プリンターへのファイル転送待ち状態</li></ul> |
| Owner      | 印刷要求元のログインユーザー名が表示されま<br>す。                                                                                                 |
| Job        | 印刷要求番号が表示されます。                                                                                                              |
| Files      | ファイル名が表示されます。                                                                                                               |
| Total Size | 印刷ジョブのデータサイズが表示されます。 <sup>*1</sup>                                                                                          |

<sup>\*1</sup> 複数のファイルを 1 ジョブとして送るときは、先頭ファイルのサイズが表示されます。

# プリントログ情報

これまでに印刷したジョブの記録の確認方法と、表示される項目の説明です。

- UNIX のとき
   rsh、rcp、ftp、および sftp の prnlog パラメーターを使います。
   Windows では、rsh/rcp が使用できません。
- telnet のとき prnlog コマンドを使います。

| 項目                                  | 内容                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                                  | 印刷要求番号が表示されます。                                                                                                                                                                                                  |
| User                                | 印刷要求元のユーザー名、ワークステーション名、または<br>アドレスが表示されます。                                                                                                                                                                      |
| Page                                | 印刷したページ数が表示されます。                                                                                                                                                                                                |
| Result                              | 通信結果が表示されます。     Finished     通信上、印刷要求は正常に終了しました。ただしプリンター側の問題で印刷が正常に終了していないことがあります。     Failed    印刷が正常に終了しませんでした。     Canceled    rcp、rsh、lpr コマンドの印刷要求が中止されました。印刷アプリケーションにより発生することがあります。ftp、rprinterでは発生しません。 |
| Time                                | 印刷要求受け付け時間が表示されます。                                                                                                                                                                                              |
| Use ID(telnet で Job ID を指定した<br>とき) | ユーザー ID が表示されます。                                                                                                                                                                                                |
| JobName (telnet で Job ID を指定したとき)   | ジョブ名が表示されます。                                                                                                                                                                                                    |

# ネットワークインターフェースボードの情報

ネットワークインターフェースボードの設定内容の確認方法と、表示される項目の説明です。使用のオプションやアプリケーションの導入状況によっては、表示されない項目があります。

telnet のとき show コマンドを使います。

#### Common

次のプロトコルが表示されます。Up は有効、Down は無効になっています。

- Mode
- Protocol Up/Downn\*1
   AppleTalk、IPv4、IPv6、IPsec、NetWare、SMB
- Device Up/Down\*1
   Parallel, USB, Bluetooth
- Ethernet interface
- Syslog priority

- NVRAM version
- Device name
- Comment
- Location
- Contact
- · Soft switch
- \*1 ネットワーク管理者でログインしたとき、パラレル、USB は表示されません。機器管理者でログインしたとき、パラレル、USB は表示されます。

#### TCP/IP

次の項目が表示されます。Up は有効、Down は無効になっています。

- Mode(IPv4)
- Mode(IPv6)

ftp\*1、lpr\*1、rsh\*1、diprint\*1、web、http\*1、ftpc、snmp、ipp\*1、autonet、Bonjour\*1、ssl\*1、nrs、rfu\*1、nbt、ssdp、ssh、sftp\*1、WSD (Device)\*1\*2、WSD (Printer)、WSD (Scanner)、rhpp\*1、Ilmnr、Ilmnrc

• IPv4

DHCP、Address、Netmask、Broadcast、Gateway

IPv6

Stateless、Manual、Gateway、DHCPv6、Mode、DUID、IAID、Encode RFC、Previous Lease Address

• IPsec

Manual Mode、Excluded Protocol\*3 (https, dns, dhcp, wins)

- EncapType\*4
- Host name
- DNS Domain
- Access Control

IPv4: Access Entry [1]-[5]

IPv6: Access Entry\*5 [1]-[5]

- SNTP Server\*6\*7
- Time Zone\*6
- SNTP Server polling time\*6
- SYSLOG server
- Home page URL1
- Home page link name1
- Home page URL2

- Home page link name2
- Help page URL
- RHPP Port
- RHPP timeout
- HTTP Keep -Alive
- HTTP Keep -Alive timeout
- \*1 以下項目のいずれかが表示されます。
  - IPv4:Up, IPv6:Up => Up (IPv4/IPv6)
  - IPv4:Up, IPv6:Down => Up (IPv4)
  - IPv4:Down, IPv6:Up => Up (IPv6)
  - IPv4:Down, IPv6:Down => Down
- \*2 IPv4/IPv6 が同時に有効のときは、"WSD(Device):"に"Up (IPv4/IPv6)"と表示されますが、IPv4でだけ動作し、IPv6では動作しません。また"Common IPv4:Down, IPv6:Up"のときも、"WSD(Device):"に"Up (IPv4/IPv6)"と表示されても IPv6では動作しません。
- \*3 除外するプロトコルごとに on/off が表示されます。
- \*4 以下のいずれかが表示されます。なお、オプションの Netware カードが搭載されていないとき、IPX は表示されません。
  - IPv4:Up, IPv6:Up, IPX:Up => IPv4 IPv6 IPX
  - IPv4:Up, IPv6:Up, IPX:Down => IPv4 IPv6
  - IPv4:Up, IPv6:Down, IPX:Up => IPv4 IPX
  - IPv4:Down,IPv6:Up, IPX:Up => IPv6 IPX
  - IPv4:Up, IPv6:Down, IPX:Down => IPv4
  - IPv4:Down, IPv6:Up, IPX:Down => IPv6
  - IPv4:Down, IPv6:Down, IPX:Up => IPX
- \*5 プリンタージョブ認証の除外対象となる IPv6 アドレスをアクセスレンジで設定しているとき、「AutheFree Entry」には開始アドレスと終了アドレスが表示されます。プリンタージョブ認証の除外対象となる IPv6 アドレスをマスクレンジで設定しているとき、「AutheFree Entry」には基準アドレスとマスク長が表示されます。
- \*6 タイムサーバー関連の項目は、機器管理者でログインしたときに表示されます。このときは、大項目の「TCP/IP:」も表示します。
- \*7 SNTP Server には NTP サーバーアドレスまたは NTP サーバー名が表示されます。

#### **NetWare**

次の項目が表示されます。

- EncapType
- RPRINTER number
- Print server name

- File server name
- Context name
- Switch

Mode, NDS/Bindery, Packet negotiation, Login Mode

- Print job timeout
- Protocol
- SAP interval time
- NDS Tree Name
- Transfer Protocol

#### **SMB**

## 次の項目が表示されます。

- Switch
- Mode, Direct print, Notification
- Workgroup name
- Computer name
- Comment
- Share name [1]
- Protocol
- Client port
- · Client auth level
- Client WSD browse

#### Wireless LAN

## 次の項目が表示されます。

- Host name
- Communication Mode
- SSID
- Channel
- Security
- WEP Authentication
- WEP Encryption key number
- WEP Encryption keys [1]-[4]
- WPA Encryption
- WPA Authentication
- Pre-Shared Key

- User name
- Domain name
- EAP Type
- Password
- Phase 2 user name
- Phase 2 Method TTLS
- Phase 2 Method PEAP
- Server cert、Intermediate CA
- Server ID
- Sub domain
- Mic check

#### Ethernet

次の項目が表示されます。

• 802.1X Authentication

#### **DNS**

次の項目が表示されます。

• IPv4

Server [1]-[3]、Selected IPv4 DNS Server

• IPv6

Server [1]-[3]、Selected IPv6 DNS Server

- Resolver Protocol\*1
- \*1 IPv4と IPv6 がともに有効(デュアルスタック時)の状態であるときだけ表示します。

#### Domain name

次の項目が表示されます。

- ether
- wlan

#### **DDNS**

次の項目が表示されます。

- ether
- wlan

### **WINS**

次の項目が表示されます。

• ether

Primary WINS, Secondary WINS

• wlan

Primary WINS, Secondary WINS

#### Bluetooth

次の項目が表示されます。

• Bluetooth mode

## **SSDP**

次の項目が表示されます。

- UUID
- Profile
- TTL

## **UPnP**

次の項目が表示されます。

• URL

## Bonjour

次の項目が表示されます。

- Computer Name (cname)
- Local Hostname (ether)
- Local Hostname (wlan)
- Location
- Priority (diprint)
- Priority (lpr)
- Priority (ipp)
- IP TTL
- LinkLocal Route for Multi I/F
- IPP Port

## **SNMP**

次の項目が表示されます。

- SNMPv1v2
- SNMPv3
- protocol\*1
- v1Trap
- v2Trap
- v3Trap
- SNMPv1v2 Remote Setting

- SNMPv3 Privacy
- \*1 以下のいずれかが表示されます。なお、オプションの Netware カードが搭載されていないとき、IPX は表示されません。
  - IPv4:Up, IPv6:Up, IPX:Up => IPv4 IPv6 IPX
  - IPv4:Up, IPv6:Up, IPX:Down => IPv4 IPv6
  - IPv4:Up, IPv6:Down, IPX:Up => IPv4 IPX
  - IPv4:Down,IPv6:Up, IPX:Up => IPv6 IPX
  - IPv4:Up, IPv6:Down, IPX:Down => IPv4
  - IPv4:Down, IPv6:Up , IPX:Down => IPv6
  - IPv4:Down, IPv6:Down, IPX:Up => IPX

#### ssh

## 次の項目が表示されます。

- Compression
- Port
- TimeOut
- LoginTimeOut

## AuthFree\*1

次の項目が表示されます。

- IPv4
  - AuthFree Entry [1]-[5]
- IPv6
  - AuthFree Entry\*2 [1]-[5]
- Parallel
- USB
- \*1 次の3条件を満たしたときにだけ、本項目が表示されます。ユーザー認証が有効なとき、プリンタージョブ認証が「簡易(限定)」に設定されているとき、機器管理者でログインされているとき。
- \*2 プリンタージョブ認証の除外対象となる IPv6 アドレスをアクセスレンジで設定しているとき、「AutheFree Entry」には開始アドレスと終了アドレスが表示されます。プリンタージョブ認証の除外対象となる IPv6 アドレスをマスクレンジで設定しているとき、「AutheFree Entry」には基準アドレスとマスク長が表示されます。

#### **LPR**

## 次の項目が表示されます。

- Iprm check host
- lpr prnerrchk

#### Certificate

次の項目が表示されます。

Verification

#### WS-MFP

次の項目が表示されます。

- Network Device Name
- Comments
- Location
- Presentation URL
- WSD (Device) TCP Port
- WSD (Printer) TCP Port
- WSD (Printer) Job Timeout
- WSD (Scanner) TCP Port
- SSL/TLS
- MetadataVersion
- UUID

## **IEEE 802.1X**

次の項目が表示されます。

- User name
- Domain name
- EAP Type
- Password
- Phase 2 user name
- Phase 2 Method TTLS
- Phase 2 Method PEAP
- Server cert
- Intermediate CA
- Server ID
- Sub domain

#### Shell mode

「User mode」と表示されます。

# メッセージ一覧

プリンターのシステムログ情報として記録されるメッセージと、ユーティリティーやコマンドの使用時に表示されるメッセージの一覧です。

## システムログ情報

システムログ情報の確認方法と、表示される項目の説明です。

- UNIX のとき
   rsh、rcp、ftp、sftp の syslog パラメーターを使います。
   Widows では、rsh/rcp が使用できません。
- telnet のとき syslog コマンドを使います。

| メッセージ                                                                                                                                          | 内容と解決方法                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Access to NetWare server <ファイルサーバー名> denied. Either there is no account for this print server on the NetWare server on password was incorrect. | プリントサーバーが作動しているとき、ファイルサーバーにログインすることができません。<br><ファイルサーバー名>上にプリントサーバーが登録されているか確認してください。<br>プリントサーバーにパスワードを設定しているときはパスワードを削除してください。 |
| account is unavailable: same account name be used.                                                                                             | 一般ユーザーアカウント名と管理者アカウント名が重複しているため、一般ユーザーアカウント名が無効になりました。どちらかのアカウント名を別のものにしてください。                                                   |
| account is unavailable: The authentication password is not set up.                                                                             | 認証パスワードが設定されておらず、暗号パス<br>ワードのみ設定されているため、アカウントが<br>無効になりました。暗号パスワードを削除する<br>か、認証パスワードを入力してください。                                   |
| account is unavailable: encryption is impossible.                                                                                              | 暗号化できないため、アカウントが無効になりました。以下の理由が考えられます。 ・セキュリティーオプションが装着されていない。 ・暗号化パスワードが設定されていない。                                               |
| add_sess_IPv4: bad trap addr: <ipv4 アドレス="">, community: &lt;コミュニティー名&gt;</ipv4>                                                               | コミュニティーのアクセスタイプが Trap のとき、IPv4 のアドレス 0.0.0.0 は無効です。 Trap 送信先ホストの IPv4 アドレスを指定してください。                                             |

| メッセージ                                                                            | 内容と解決方法                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| add_sess_IPv6: bad trap addr: <ipv6 アドレス="">, community: &lt;コミュニティー名&gt;</ipv6> | コミュニティーのアクセスタイプが Trap のと<br>き、IPv6 のアドレス [: :]は無効です。Trap 送信<br>先ホストの IPv6 アドレスを指定してください。                                        |
| add_sess_IPv4: community <コミュニティー<br>名> already defined.                         | コミュニティー名が重複しています。他のコ<br>ミュニティー名と重複しない名前を設定してく<br>ださい。                                                                           |
| add_sess_IPv6: community <コミュニティー名> already defined.                             | コミュニティー名が重複しています。他のコ<br>ミュニティー名と重複しない名前を設定してく<br>ださい。                                                                           |
| add_sess_IPX: bad trap addr: <ipx アドレス=""> community &lt;コミュニティー名&gt;</ipx>      | コミュニティーのアクセスタイプが Trap のとき、IPX アドレス 00:00:00:00:00:00 は無効です。<br>Trap 送信先ホストの IPX アドレスを指定してください。                                  |
| add_sess_IPX: community <コミュニティー名> already defined.                              | コミュニティー名が重複しています。他のコ<br>ミュニティー名と重複しないコミュニティー名<br>を設定してください。                                                                     |
| adjust time server <ntp サーバー=""> offset: xx sec.</ntp>                           | ncsd が NTP サーバーとの時刻同期時に、システム時刻の修正結果を知らせます。<br>NTP サーバー:NTP サーバー名<br>offset:遅らせた秒数(マイナスのときは進めた<br>秒数)                            |
| Attach FileServer=<ファイルサーバー>                                                     | ニアレストサーバーとして<ファイルサー<br>バー>にアタッチしました。                                                                                            |
| Attach to print queue <プリントキュー名>                                                 | プリントサーバーが動作しているとき、<プリ<br>ントキュー名>にアタッチしました。                                                                                      |
| authenticated                                                                    | サプリカントの認証が成功しました。<br>認証が成功したときは、常にこのメッセージが<br>最後に表示されます。                                                                        |
| authenticating                                                                   | サプリカントが、アクセスポイントとの認証処理(EAP もしくは WPA)をしているところです。                                                                                 |
| btd is disabled.                                                                 | セキュリティーモードで btd が無効に設定されているため、Bluetooth 通信ができません。<br>セキュリティーモードで btd を有効にしてください。                                                |
| centrod is disabled.                                                             | セキュリティーモード設定で centrod (パラレル) が無効に設定されているとき、centrod (パラレル) 起動後に出力されます。このとき、パラレル通信はできません。セキュリティーモード設定で centrod (パラレル) を有効にしてください。 |

| メッセージ                                               | 内容と解決方法                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| child process exec error!(プロセス名)                    | ネットワーク関連のプロセス起動に失敗しました。再び電源を入れても回復しないときは、<br>サービス実施店にご連絡ください。                                     |
| client EAP method rejected                          | RADIUS サーバーが、サプリカントによって選<br>択された EAP メソッドを拒絶しました。                                                 |
| client password rejected                            | ユーザー名もしくはパスワードが不正です。 • LEAP のとき: ユーザー名もしくはパスワードが不正です。 • TTLS/PEAP のとき: フェーズ2のユーザー名もしくはパスワードが不正です。 |
| client TLS certificate rejected                     | クライアントの TLS 証明書が、RADIUS サー<br>バーによって拒絶されました。                                                      |
| Connected DHCP server ( <dhcp サーバーアドレス="">).</dhcp> | DHCP サーバーからの IP アドレス取得に成功<br>しました。                                                                |
| Connected DHCPv6 server (IPv6 アドレス)                 | 接続した DHCPv6 サーバーは、 <ipv6 アドレス="">です。本メッセージは、初回の DHCPv6 サーバー接続時にのみ表示されます。再接続時には表示されません。</ipv6>     |
| connecting                                          | サプリカントが、アクセスポイントとの無線接<br>続の確立処理をしているところです。                                                        |
| connection from <ip アドレス=""></ip>                   | ホスト <ip アドレス="">よりログインされました。</ip>                                                                 |
| Could not attach to FileServer <エラー番号>              | リモートプリンターが起動しているとき、ファイルサーバーにアタッチできません。ファイルサーバーが何らかの理由で接続を拒否しています。                                 |
| Could not attach to PServer <プリントサーバー名>             | リモートプリンターが起動しているとき、プリントサーバーにアタッチできません。プリントサーバーが何らかの理由で接続を拒否しています。                                 |
| Current Interface Speed: xxx Mbps                   | 現在の Ethernet I/F の速度です。(10Mbps、<br>100Mbps、または 1Gbps)                                             |
| Current IP address (<現在の IP アドレス>).                 | DHCP サーバーから取得した<現在の IP アドレス>で動作します。                                                               |
| Current IPX address <ipx アドレス=""></ipx>             | IPX アドレスが <ipx アドレス="">です。</ipx>                                                                  |
| DHCP lease time expired.                            | DHCP リース切れになりました。DHCP<br>Discover を再び行います。なお、使用していた<br>IP アドレスが使用できなくなります。                        |

| メッセージ                                                           | 内容と解決方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DHCP server not found.                                          | DHCP サーバーが見つかりませんでした。ネットワーク上に DHCP サーバーが起動していることを確認してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DHCPv 6 address LeaseTime expired                               | DHCPv6 アドレスのリース期限切れになりました。DHCPv6 サーバーに IPv6 アドレスを再度要求します。今まで使用していた DHCPv6 アドレスは使用できません。<br>ネットワーク上に DHCPv6 サーバーが起動していることを確認してください。                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DHCPv 6 address not leased (StatusCode = <ステータスコード>)            | なんらかの理由により、DHCPv6 サーバーから IPv6 アドレスを取得できませんでした。ステータスコードの内容を確認してください。 <ステータスコード>:DHCPv6 メッセージやオプションの状態を表します。エラー時のステータスコードには以下のものがあります。 UnspecFail(1):原因不明のエラーが発生しています。あるメッセージに不適切なオプションを含めたときは、この状態コードが返ることがあります。 NoAddrsAvail(2):割り当てられる IPv6 アドレスがありません。 NoBinding(3):指定の IPv6 アドレスが指定のIPv6 アドレス集合内にありません。 NotOnLink(4):指定の IPv6 アドレスのプレフィックスが不適切です。 UseMulticast(5):メッセージ送信はマルチキャストで行ってください。 |
| DHCPv 6 client started                                          | DHCPv6 クライアントが起動しました。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DHCPv 6 address RenewTime = < 更新間隔>(秒), LeaseTime = < リース時間>(秒) | DHCPv6 サーバーから取得した IPv6 アドレスの更新要求を出すまでの時間は<更新間隔>(秒)、有効期限は<リース時間>(秒)です。<更新間隔>: DHCPv6 サーバーから取得したIPv6 アドレスの更新要求を出すまでの時間<リース時間>: リース時間が経過したときは、設定されていた IPv6 アドレスが使用できなくなります。                                                                                                                                                                                                                      |
| DHCPv 6 Parameter RefreshTime = <更新間隔>(秒)                       | DHCPv6 サーバーから取得したパラメーターの<br>更新要求を出すまでの時間は<更新間隔>(秒)<br>です。<br>パラメーターとは、DNS サーバーアドレス、<br>DNS サーチパスなどの DHCPv6 アドレス以外<br>の情報のことです。<br><更新間隔>:パラメーターの再取得要求まで<br>の時間                                                                                                                                                                                                                                |

| メッセージ                                                                            | 内容と解決方法                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DHCPv 6 client terminated                                                        | DHCPv6 クライアントが終了しました。                                                                          |
| DHCPv6 server not found                                                          | DHCPv6 サーバーがみつかりません。ネット<br>ワーク上に DHCPv6 サーバーが起動している<br>ことを確認してください。                            |
| disconnected                                                                     | サプリカントは接続されていない状態です。                                                                           |
| Duplicate IP=< IPアドレス>(from <mac アドレス="">).</mac>                                | 本機に設定された IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスが重複しています。IP アドレスはそれぞれ固有でなければなりません。表示されたMAC アドレスの機器をチェックしてください。  |
| Established SPX Connection with PServer, (RPSocket=<ソケット番号>, connID=<コネクション ID>) | リモートプリンターが起動しているとき、プリントサーバーとコネクションを確立しました。                                                     |
| exiting                                                                          | lpd のサービスを終了しプロセスを EXIT しています。                                                                 |
| Exit pserver                                                                     | プリントサーバーが起動しているとき、必要な<br>設定がされていないため、プリントサーバーを<br>終了しました。                                      |
| Frametype=<フレームタイプ名>                                                             | NetWare で使用するフレームタイプを<フレー<br>ムタイプ名>に設定しました。                                                    |
| httpd start.                                                                     | httpd が起動しました。                                                                                 |
| IEEE 802.11 Card does NOT support WPA.                                           | WPA をサポートしていない無線 LAN ボードが<br>装着されています。WPA 対応の無線 LAN ボー<br>ドを装着してください。                          |
| IEEE 802.11 Card Firmware REV.<パージョン>                                            | 無線 LAN ボードファームウェアのバージョン<br>です。                                                                 |
| IEEE 802.11 current channel <チャンネル番号>                                            | アドホックおよびインフラストラクチャモード<br>での無線 LAN 接続先変更時に表示される、現在<br>動作中のチャンネル番号です。                            |
| IEEE 802.11 MAC Address = <mac アドレス=""></mac>                                    | 無線 LAN インターフェースの MAC アドレスです。                                                                   |
| IEEE 802.11 SSID <ssid> (AP MAC Address <mac アドレス="">)</mac></ssid>              | インフラストラクチャモード時の接続したアクセスポイントの SSID およびアクセスポイントの MAC アドレスです。                                     |
| IEEE 802.11 <通信モード> mode                                                         | IEEE 802.11 の通信モードを表示します。                                                                      |
| (IKE phase-1) mismatched authentication type: local=相手認証方式 1 remote=相手認証方式 2     | IKE フェーズ 1 における本機の < 相手認証方式 1 > と通信相手の < 相手認証方式 2 > が一致しません。本機と通信相手の ISAKMP 相手認証方式 を一致させてください。 |

| メッセージ                                                                               | 内容と解決方法                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (IKE phase-1) mismatched encryption type:<br>local=暗号アルゴリズム 1 remote=暗号アルゴ<br>リズム 2 | IKE フェーズ 1 における本機の < 暗号アルゴリズム 1 > と通信相手の < 暗号アルゴリズム 2 > が一致しません。本機と通信相手の ISAKMP SA 暗号アルゴリズムを一致させてください。                                                  |
| (IKE phase-1) mismatched DH group: local=DH グループ番号 1 remote=DH グループ番号 2             | IKE フェーズ 1 における本機の ISAKMP SA Oakley グループ < DH グループ番号 1 > と通信相手の ISAKMP SA Oakley グループ < DH グループ番号 2 > が一致しません。本機と通信相手の ISAKMP SA Oakley グループを一致させてください。 |
| (IKE phase-1) mismatched hash type: local=<br>ハッシュアルゴリズム 1 remote=ハッシュアル<br>ゴリズム 2  | IKE フェーズ 1 における本機の ISAKMP SA<br><ハッシュアルゴリズム 1>と通信相手の<br>ISAKMP SA <ハッシュアルゴリズム 2>が一致<br>しません。本機と通信相手の ISAKMP SA ハッ<br>シュアルゴリズムを一致させてください。                |
| IKE [% s] is disable, set PSK text.                                                 | PSK 文字列が設定されていないため、対象の<br>IKE エントリーを無効としました。対象 IKE エ<br>ントリーの PSK 文字列を設定してください。                                                                         |
| inetd start.                                                                        | inetd を開始します。                                                                                                                                           |
| Interface (インターフェース名): Duplicate IP Address ( <ip アドレス="">).</ip>                   | 本体に指定された IPv4 または IPv6 アドレスが<br>重複して使用されています。IP アドレスはそれ<br>ぞれ固有のものでなければなりません。IP アド<br>レスを再設定してください。                                                     |
| <インターフェース> started with IP: < IP アドレス>                                              | インターフェースに IPv4 または IPv6 アドレス<br>が設定されて、動作を開始しました。                                                                                                       |
| <インターフェース>: Subnet overlap.                                                         | <インターフェース>に設定しようとした IPv4<br>アドレスと Netmask から導かれる Subnet 範囲<br>が、ほかのインターフェースの Subnet 範囲と重<br>なっています。各インターフェースの Subnet<br>範囲が重ならないように設定してください。            |
| <inferface name=""> card removed</inferface>                                        | サプリカントによって管理されている無線カー<br>ドが取り除かれました。                                                                                                                    |
| <inferface name=""> interface down</inferface>                                      | サプリカントに管理されているインターフェー<br>スが無効です。                                                                                                                        |
| <inferface name=""> interface up</inferface>                                        | サプリカントに管理されているインターフェースが有効です。もしくは無線接続時にアクセスポイントに接続したところです。                                                                                               |
| IPP cancel -job: permission denied.                                                 | ジョブのキャンセル時にユーザー名による認証<br>に失敗しました。                                                                                                                       |
| IPP job canceled. jobid=%d.                                                         | エラーあるいはユーザー要求により、スプール<br>されたジョブがキャンセルされました。                                                                                                             |

| メッセージ                                                                                                   | 内容と解決方法                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| job canceled. jobid=<ジョブID >.                                                                           | エラーあるいはユーザー要求により、スプール<br>されたジョブがキャンセルされました。                                          |
| LeaseTime=<リース時間>(秒),<br>RenewTime=<更新間隔>(秒).                                                           | DHCP サーバーから取得したリソースのリース時間は<リース時間>秒、更新時間は<更新間隔>秒です。                                   |
| Login to fileserver <ファイルサーバー名><br>( <ipx ip>), <nds bindery></nds bindery></ipx ip>                    | プリントサーバーが動作しているとき、<ファイルサーバー>に NDS または BINDERY モードでログインしました。使用しているトランスポートプロトコルも表示します。 |
| Manual [%s] is disable, set authentication key.                                                         | 認証鍵が設定されていないため、対象の手動 SA<br>エントリーを無効としました。対象手動 SA エ<br>ントリーの認証鍵を設定してください。             |
| Manual [%s] is disable, set encryption key.                                                             | 暗号鍵が設定されていないため、対象の手動 SA<br>エントリーを無効としました。対象手動 SA エ<br>ントリーの暗号鍵を設定してください。             |
| Memory allocate error.                                                                                  | メモリーの取得に失敗しました。USB ケーブ<br>ルの抜き差しを行ってください。                                            |
| MIC failure TKIP counter measures started                                                               | TKIP を使用しているサプリカントが、60 秒以内<br>に 2 箇所のデータ改ざんを見つけ、その対策を<br>開始しました。                     |
| MIC failure TKIP counter measures stopped                                                               | TKIP を使用しているサプリカントが、データ改ざんを見つけ、対策を開始して 60 秒経ち、その対策を止めました。                            |
| Name registration failed. name= <netbios 名=""></netbios>                                                | <netbios 名="">の名前登録に失敗しました。<br/>NetBIOS 名を別の名前に変更してください。</netbios>                   |
| Name registration success in Broadcast name= <netbios 名=""></netbios>                                   | ブロードキャストによる <netbios 名="">の名前<br/>登録に成功しました。</netbios>                               |
| Name registration success. WINS server= <wins サーバーアドレス=""> NetBIOS Name=<netbios 名=""></netbios></wins> | <wins サーバーアドレス="">への<netbios 名=""><br/>の名前登録が成功しました。</netbios></wins>                |
| nbtd start.                                                                                             | nbtd(NetBIOS over TCP/IP Daemon)を起動しました。                                             |
| no RADIUS /authentication server                                                                        | サプリカントが、利用可能な RADIUS サーバー<br>がないというメッセージを受信しました。                                     |
| npriter start. (NetWare)                                                                                | プリントサーバーが動作しているとき、<br>NetWare サービスをリモートプリンターモード<br>で起動しました。                          |
| nwstart start. (NetWare)                                                                                | NetWare プロトコルスタック設定サーバーが起動しました。                                                      |

| メッセージ                                                                 | 内容と解決方法                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Open log file <ファイル名>                                                 | プリントサーバーが動作しているとき、監視ロ<br>グファイルをオープンしました。                                                  |
| papd start. (AppleTalk)                                               | papd (Printer Access Protocol Daemon) を起動しました。                                            |
| permission denied.                                                    | ジョブのキャンセル時にユーザー名やホストアドレスによるチェックで権限なしと判定されました。(root 権限を除く)                                 |
| Printer <プリンター名> has no queue                                         | プリントサーバーが動作しているとき、<プリンター名>にプリントキューが割り当てられていません。NetWare アドミニストレーターで割り当て後、プリンターを再起動してください。  |
| Print queue <プリントキュー名> cannot be serviced by printer 0, <プリントサーバー名>   | プリントサーバーが動作しているとき、<プリンター名>をサービスできません。プリントキューのボリュームが指定のファイルサーバー上に存在するか確認してください。            |
| Print server <プリントサーバー名> has no printer                               | プリントサーバーが動作しているとき、<プリントサーバー名>にプリンターが割り当てられていません。NetWare アドミニストレーターで割り当て後、プリンターを再起動してください。 |
| print sessions full                                                   | 接続要求がフルです。しばらくしてから再接続してください。                                                              |
| pserver start. (NetWare)                                              | プリントサーバーが動作しているとき、<br>NetWare サービスをプリントサーバーモードで<br>起動しました。                                |
| Required file server (<ファイルサーバー名>) not found                          | <ファイルサーバー名>で設定されたファイル<br>サーバーが見つかりませんでした。                                                 |
| restarted.                                                            | LPD が開始しました。                                                                              |
| sap enable. saptype= <sap タイプ="">,<br/>sapname=<sap 名=""></sap></sap> | SAP 機能が起動されました。SAP (SAP タイプ、SAP 名) パケットを発行し、NetWare サーバー上の SAP テーブルにサービスの存在を登録します。        |
| server certificate invalid                                            | サプリカントが、サーバー証明書が無効である<br>ことを検知しました。                                                       |
| server identity invalid                                               | サプリカントが、指定されたサーバー名が無効<br>であることを検知しました。サーバー認証設定<br>を確認してください。                              |
| session_IPv4 <コミュニティー名> not defined.                                  | 認証不可のコミュニティー名で、設定要求を受けました。                                                                |
| session_IPv6 <コミュニティー名> not defined.                                  | 認証不可のコミュニティー名で、設定要求を受けました。                                                                |

| メッセージ                                               | 内容と解決方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| session_IPX <コミュニティー名> not defined.                 | 認証不可のコミュニティー名で、設定要求を受けました。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Set context to <nds コンテキスト名=""></nds>               | <nds コンテキスト名="">を設定しました。</nds>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| shutdown signal received. network service rebooting | ネットワークのリブート処理を行います。                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| smbd start. (NetBIOS)                               | smbd(Server Message Block Daemon)が起動<br>しました。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SMTPC: failed to get smtp server ip-address.        | SMTP サーバーの IP アドレスを取得できません。DNS サーバーを探せないか、DNS サーバーに指定した SMTP サーバーの IP アドレスがありません。DNS サーバーの IPv4 または IPv6 アドレスを確認してください。または SMTP サーバーの IP アドレスを確認してください。                                                                                                                                                                        |
| SMTPC: failed to connect smtp server.               | SMTP サーバーに接続できません。ネットワークに接続されていない、ネットワークの設定が間違っている、SMTP サーバー名が間違っている、DNS サーバーの指定が間違っている、DNS サーバーに指定された SMTP サーバーの IP アドレスがない、SMTP サーバーではないサーバーを指定した、または SMTP サーバーの IP アドレスと SMTP サーバーの SMTP ポート番号、SMTP サーバーの SMTP ポート番号、ネットワークの接続と設定を確認してください。 |
| SMTPC: failed to connect smtp server. timeout.      | 応答待ちでタイムアウトしたため、SMTP サーバーに接続できません。SMTP サーバー名が間違っている、ネットワークに接続されていない、またはネットワークの設定が間違っており、SMTP サーバーからの応答を取得できません。SMTP サーバー名とネットワークの接続と設定を確認してください。                                                                                                                                                                               |
| SMTPC: refused connect by smtp server.              | SMTP サーバーに接続できません。SMTP サーバーではないサーバーを指定したか、SMTP サーバーのポート番号が間違っています。<br>SMTP サーバー名、SMTP ポート番号、または<br>SMTP サーバーの SMTP ポート番号を確認してください。                                                                                                                                                                                             |

| メッセージ                                                              | 内容と解決方法                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SMTPC: no smtp server. connection close.                           | SMTP プロトコルの応答が返ってこないため、SMTP サーバーに接続できません。SMTP サーバーではないサーバーを指定したか、SMTP サーバーのポート番号が間違っています。SMTP サーバー名、SMTP ポート番号、またはSMTP サーバーの SMTP ポート番号を確認してください。 |
| SMTPC: username or password wasn't correct.<br>[応答コード] (インフォメーション) | SMTP サーバーに認証接続できません。SMTP<br>ユーザー名の指定が間違っているか、SMTP パスワードの指定が間違っています。SMTP ユーザー名、SMTP パスワードを確認してください。                                                |
| Snmp over IPv4 is ready.                                           | IPv4 での SNMP 通信ができます。                                                                                                                             |
| Snmp over IPv4 over 1394 is ready.                                 | IPv4 over 1394 での通信ができます。                                                                                                                         |
| Snmp over IPv6 is ready.                                           | IPv6 での SNMP 通信ができます。                                                                                                                             |
| Snmp over IPX is ready.                                            | IPX での SNMP 通信ができます。                                                                                                                              |
| Snmpd Start.                                                       | snmpd が起動しました。(電源が入っていると<br>きのみ表示)                                                                                                                |
| started.                                                           | BMLinkD が起動しました。                                                                                                                                  |
| started.                                                           | ダイレクトプリントサービスを開始しました。                                                                                                                             |
| started.                                                           | IKE サービスが起動しました。                                                                                                                                  |
| Started.                                                           | Rendezvous 機能が起動しました。                                                                                                                             |
| stopped                                                            | サプリカントは停止しています。                                                                                                                                   |
| success but invalid key                                            | サプリカントが、EAP が成功したというメッセージを受け取ったが、EAPOL キーが無効です。                                                                                                   |
| success key received                                               | サプリカントが EAP-Success キーを受け取りました。                                                                                                                   |
| supplicant started                                                 | サプリカントが起動したところです。                                                                                                                                 |
| supplicant unbound                                                 | サプリカントが起動しましたが、アクセスポイ<br>ントには接続されていません。                                                                                                           |
| terminated.                                                        | 手動 SA および IKE の設定がひとつも存在しないため、IKE サービスが停止しました。                                                                                                    |
| Terminated.                                                        | Rendezvous 機能が終了しました。                                                                                                                             |
| There is problem in dhcp server operation.                         | 複数の DHCP サーバーを設置しているときは、<br>機器に配布する IP アドレスの設定に DHCP<br>サーバー間で矛盾がないかを確認してくださ<br>い。                                                                |

| メッセージ                                                                                                                                                                          | 内容と解決方法                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The print server received error <エラー番号> during attempt to log in to the network. Access to the network was denied. Verify that the print server name and password are correct. | プリントサーバーが動作しているとき、ファイルサーバーへのログインに失敗しました。<br>プリントサーバーが登録されていないか、パスワードが与えられています。プリントサーバーをパスワードなしで登録してください。                        |
| trap account is unavailable.                                                                                                                                                   | v3Trap 送信先ユーザーアカウント名が、機器が管理するユーザーアカウント名とは別のものが指定されているため、そのユーザーアカウントでは v3Trap は送信されません。送信先ユーザーアカウント名を機器が管理するユーザーアカウント名に変更してください。 |
| unauthenticated                                                                                                                                                                | サプリカントが、アクセスポイントから拒絶されたか、もしくは認証されていない状態です。<br>認証に失敗したときは、常にこのメッセージが<br>最後に表示されます。                                               |
| Updated (オプション名) (値) via DHCPv6 Server                                                                                                                                         | DHCPv6 サーバーから取得したパラメーターが<br>更新されました。本メッセージは、新規で取得<br>したパラメーターが以前に取得していたパラ<br>メーターから変更していたときに表示されま<br>す。                         |
| usbd is disabled.                                                                                                                                                              | セキュリティーモード設定時に usbd が使用不可に設定されている場合、usbd 起動後に出力されます。このとき、PnP および印刷はできません。セキュリティーモード設定にて、usbd を使用可にしてください。                       |
| waiting for keys                                                                                                                                                               | サプリカントがセッションキーを待っていま<br>す。                                                                                                      |
| WINS name registration: No response to server (WINS サーバーアドレス)                                                                                                                  | 登録処理に対する応答がサーバーからありません。WINS サーバーアドレスに誤りがないか確認してください。または、WINS サーバーが正常に動作しているか確認してください。                                           |
| WINS wrong scopeID=<スコープ ID>                                                                                                                                                   | 不正なスコープ ID が使用されています。正常<br>なスコープ ID を設定してください。                                                                                  |
| WPS expired wait walk timer                                                                                                                                                    | WPS を実行中に、一定時間(120 秒)内で WPS<br>実行中のアクセスポイントを発見できませんで<br>した。                                                                     |
| WPS mismatch or no credential                                                                                                                                                  | WPS を実行した結果、機器に有効な credential<br>情報(SSID、認証方式)を取得することができ<br>ませんでした。                                                             |
| WPS PBC session overlap .                                                                                                                                                      | WPS を実行中に、複数の WPS 実行中のアクセスポイントを発見しました。                                                                                          |

| メッセージ                                         | 内容と解決方法                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WPS recv message FAIL                         | WPS 実行中に、NACK の送信または受信をしました。                                                                                                                                       |
| WPS recv message M 2D                         | WPS 実行中に、M2D メッセージを受信しました。                                                                                                                                         |
| write error occurred. (diskfull)              | スプールファイル書き込み中にディスクフルが<br>検知されました。印刷処理が進み、HDD の空き<br>容量が増えるのを待ってください。分割スプー<br>ル対応以前のみ出力されます。                                                                        |
| write error occurred. (fatal)                 | スプールファイル書き込み中に致命的なエラー<br>が検知されました。再び電源を入れても復帰し<br>ないときは、サービスを依頼してください。                                                                                             |
| WSD (Device) started.                         | WS-Device (WSD (Device)) が起動しました。                                                                                                                                  |
| WSD (Printer ) PC -FAX Job is not supported . | PC-FAX ドライバーは WSD ポートをサポートしていません。そのため、WSD ポートを用いてPC-FAX ドライバーから「印刷」・「印刷・送信」・「送信」が実施されても印刷データは読み捨てられます。WSD ポート以外のポートに変更して、PC-FAX ドライバーから「印刷」・「印刷・送信」・「送信」を実施してください。 |
| WSD (Printer) started.                        | WS-Printer (WSD (Printer)) が起動しました。                                                                                                                                |
| WSD (Scanner) started.                        | WS-Scanner (WSD (Scanner)) が起動しました。                                                                                                                                |

# 5. 宛先・ユーザーを登録する

宛先やユーザーを登録する方法を説明します。

# アドレス帳について

ユーザーごとにファクス宛先やメール宛先などを登録して一括管理できます。

## €

- アドレス帳の登録データは、ハードディスクに記録されます。万一、本機のハードディスクに不具合が生じたときは、記録されたデータが消失することがあります。お客様のデータ消失による損害につきましては、当社は一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- アドレス帳の登録データはバックアップを取ることをお勧めします。バックアップ の方法は、P.42「管理者用設定」のアドレス帳バックアップ/リストアを参照してくだ さい。
- セキュリティー機能を強化した設定で本機を使用しているときは、ファクスまたはスキャナー機能で、手入力したファクス番号、e メールアドレス、フォルダー宛先にファイルを送信できないことがあります。ユーザーはアドレス帳に登録された宛先にだけファイルを送信できます。
- セキュリティー機能を強化した設定で本機を使用しているときは、一般ユーザーによるアドレス帳への宛先登録が制限されていることがあります。
- PC ファクスドライバーを使用してファクス宛先を指定するときは、PC ファクスドライバーのヘルプを参照してください。

アドレス帳で登録・管理できる内容は次のとおりです。

#### 登録情報

アドレス帳にユーザー名または宛先名、キー表示名、ヨミガナなどを登録します。 ユーザーや宛先を管理するための基本情報です。ファクス宛先やメールアドレスな どをアドレス帳に登録するには、登録情報の事前登録が必要です。





## 認証情報

利用者ごとに機能を制限し、使用状況を確認するためにユーザーコードを登録します。また、SMTP 認証、フォルダー認証、LDAP 認証について設定します。





#### 認証保護

成りすまし送信やフォルダーへの未承認アクセスを防止するための、使用対象、保護 コード、保護対象を設定します。



## 登録先グループ

ファクス、メール、フォルダーの宛先をグループに登録します。





### ファクス

ファクス番号、回線の種類、発信元名称などを登録し、宛名差し込みの有無を選択します。

また、IP-ファクスでは、IP-ファクス宛先を登録し、プロトコルを選択します。





#### メールアドレス

ユーザーや相手先のメールアドレスを登録します。



### フォルダー

プロトコル、サーバー名、フォルダー階層を設定します。

• SMB



• FTP



• NCP



NCP の設定には、オプションの NetWare カードが必要です。

#### → 補足

- ネットワーク上のパソコンから Web Image Monitor を使用して、アドレス帳の登録、 変更、消去ができます。
- Web Image Monitor を使用して、アドレス帳に登録されている内容のバックアップをとることができます。バックアップをとって使用していただくことをお勧めします。 詳細については、Web Image Monitor のヘルプを参照してください。
- Web Image Monitor の操作については、Web Image Monitor のヘルプまたは P.87 「Web ブラウザーを使用する」を参照してください。

# ユーザー名や宛先を管理する

名前とキー表示名をあらかじめ登録しておくと、宛先キーを押すだけで相手を指定できるので、ファクス、メール、フォルダーを選択するときに便利です。



• ユーザー情報の登録方法は、P.183「ユーザー情報の登録」を参照してください。

### ワンタッチでファクスを送信する

アドレス帳にファクス番号を登録しておくと、ファクスを送信するとき、ファクス初期画面に表示される相手先を選択するだけでファクス番号が指定できます。また、宛名差し込みを「ON(使用する)」に設定すると、登録した名前のあとに「様」を付けて相手先の受信紙の先端に印字できます。

アドレス帳に IP-ファクス宛先を登録しておくと、IP-ファクス送信するとき、ファクス初期画面に表示される相手先を選択するだけで IP-ファクス宛先が指定できます。

登録されたファクス宛先は、送信者のものとしても使用できます。また、登録されたファクス宛先は、相手先の受信紙の先端に印字できます。



•ファクス宛先の登録方法は、P.197「ファクス宛先について」を参照してください。

## ワンタッチでメールを送信する

アドレス帳にメールアドレスを登録しておくと、メール送信やインターネットファクス送信するときにファクス初期画面に表示される相手先を選択するだけでメールアドレスが指定できます。

またスキャナー機能で読み取った文書をメールで送信するとき、スキャナー初期画面に表示される相手先を選択するだけでメールアドレスを指定できます。登録されたメールアドレスは、送信者のものとしても使用できます。メールヘッダーの From:フィールドには送信者のメールアドレスが自動的に入力されます。

#### ₩ 補足

• メール宛先の登録方法は、P.209「メール宛先について」を参照してください。

# ワンタッチでファイルをフォルダーに直接送信する

アドレス帳にパス名、ユーザー名、パスワードなどを登録しておくと、ファクスを送信するとき、ファクス初期画面に表示される相手先を選択するだけでフォルダーが指定できます。またスキャナー機能で読み取った文書を直接共有フォルダーに送信するとき、スキャナー初期画面に表示される相手先を選択するだけで共有フォルダーに接続できます。Windows および Mac OS でフォルダーを共有するときは SMB プロトコルを選択します。

FTP サーバーのフォルダーを登録するときは FTP プロトコルを選択します。

NetWare サーバーのフォルダーを登録するときは NCP プロトコルを選択します。

• 共有フォルダーの登録方法は、P.215「共有フォルダーを登録する」を参照してください。

# 成りすまし送信や、本機から共有フォルダーへの未承認アクセスを防止する

認証保護の使用対象を設定し、宛先保護コードを登録しておくと、ファクス宛先、IP-ファクス宛先、メール宛先、メール送信者名、フォルダー宛先が他の人に使用されないようにできます。

また未承認ユーザーが本機から登録フォルダーにアクセスできないようにできます。

₩ 補足

• 認証保護の設定方法は、P.241「認証保護について」を参照してください。

## 本機の利用者および使用状況を管理する

ユーザーコードを登録し、ユーザーコード認証を設定しておくと、以下の機能ごとに使用者を制限し、使用状況を確認できます。

- コピー機能
- プリンター機能
- ドキュメントボックス機能
- ファクス機能
- スキャナー機能
- ブラウザー機能

₩ 補足

• ユーザーコード認証の設定方法は、P.188「ユーザーコード認証について」を参照してください。

5

# ユーザー情報の登録

名前や見出しなどのユーザー情報を登録します。

ユーザー情報を登録しておくと、ファクス宛先やメール宛先、フォルダー登録などでユーザーを選択するだけで登録できます。

名前の登録は2000件まで登録できます。

# 名前を登録する

- 1. [初期設定] キーを押します。
- 2. [アドレス帳管理] を押します。
- **3.** [新規登録] を押します。
- 4. [登録情報] を押します。
- 5. [名前] を押します。
- **6. 名前を入力し、[OK] を押します。** 文字の入力については、『本機のご利用にあたって』「文字入力のしかた」を参照してください。
- 7. [▼] を押して、[見出し 1]、[見出し 2]、[見出し 3] を表示させます。
- 8. ユーザーを分類しておきたい見出しキーを押します。



- 9. 見出しを選択し、見出しキーを選択します。
- 10. [設定] を押します。
- 11. [閉じる] を押します。
- 12. 「設定」を押します。
- 13. [初期設定] キーを押します。

# ₩ 補足

• ヨミガナは名前を入力した文字が自動で登録されます。自動登録されたヨミガナを 後から変更することもできます。

- ヨミガナを登録しておくと、名前を検索するときに便利です。検索するときは、ヨミガナの全角・半角を区別します。
- Web Image Monitor から登録するとき、ヨミガナの自動登録はできません。
- 名前は、ドキュメントボックス機能で文書につけるユーザー名として使用できます。
- 「見出し」で選択できるキーは次のとおりです。
  - [常用]:最初に表示されるページに登録されます。
  - [あ] [わ]、[AB] [XYZ]、[1] [5]: それぞれの見出しのついたページに表示されます。
- [見出し] では「常用」と各見出しごとにもう1つ選択できます。
- ドキュメントボックス機能については『コピー/ドキュメントボックス』「ドキュメントボックス機能」を参照してください。

# 名前を変更する

5

- 1. [初期設定] キーを押します。
- 2. [アドレス帳管理] を押します。
- 3. [変更] を押します。
- **4.** 表示するアドレスの種別を [全て表示]、[ユーザーコード]、[ファクス]、 [メール] または、[フォルダー] から選択します。
- 5. 変更したいユーザーを選択します。

変更したいユーザーのキーを押すか、[番号指定] を押して登録番号をテンキーで入力します。

ユーザーは、名前/ヨミガナ、ユーザーコード、ファクス番号、フォルダー名、メールアドレス、IP ファクス宛先から検索できます。

- 6. [登録情報] を押します。
- **7.** 名前、キー表示名またはヨミガナを変更するときは、[名前]、[ヨミガナ] または [キー表示名] を押します。
- **8.** 名前、キー表示名またはヨミガナを入力し、[OK] を押します。 文字の入力については、『本機のご利用にあたって』「文字入力のしかた」を参照してください。
- **9.** 見出しを変更するときは、[▼] を押して、[見出し 1]、[見出し 2]、[見出し 3] を表示させます。
- **10.** ユーザーを分類しておきたい見出しキーを押します。
- 11. [設定] を押します。

- 12. 「閉じる」を押します。
- 13. [設定] を押します。
- 14. [初期設定] キーを押します。

# 登録番号を変更する

- 1. [初期設定] キーを押します。
- **2.** 「アドレス帳管理」を押します。
- 3. [変更] を押します。
- **4.** 表示するアドレスの種別を [全て表示]、[ユーザーコード]、[ファクス]、 [メール] または、[フォルダー] から選択します。
- **5. 変更したいユーザーを選択します。** 変更したいユーザーのキーを押すか、[番号指定] を押して登録番号をテンキーで入力します。
- 6. 「登録情報」を押します。
- 7. 登録番号をテンキーで入力し、[#] を押します。
- **8.** 見出しを変更するときは、[▼] を押して、[見出し 1]、[見出し 2]、[見出し 3] を表示させます。
- 9. ユーザーを分類しておきたい見出しキーを押します。
- 10. [設定] を押します。
- 11. [閉じる] を押します。
- 12. [設定] を押します。
- 13. [初期設定] キーを押します。

# ユーザーの並び順を入れ替える

- 1. [初期設定] キーを押します。
- 2. [システム初期設定] を押します。
- 3. [管理者用設定] を押します。
- 4. [並び順入れ替え] を押します。
- **5.** 表示するアドレスの種別を [全て表示]、[ユーザーコード]、[ファクス]、 [メール] または、[フォルダー] から選択します。

# 6. 移動させたいユーザーのキーを押します。



[番号指定] から、テンキーで登録番号を入力しても指定できます。

同じ見出し内の名前順を入れ替えることができますが、異なる見出しで名前を移動することはできません。たとえば、[常用] 見出しにある登録名を [AB] 見出しに移動することはできません。

7. 移動したい場所にあるユーザーのキーを押します。



移動させたいユーザーのキーが選択した場所に移動し、選択した場所にあるユーザーのキーが前後に移動します。

移動させたいユーザーのキーを前に向かって移動させるとき、移動先にあるユーザーのキーは後に移動します。

移動させたいユーザーのキーを後に向かって移動させるとき、移動先にあるユーザーのキーは前に移動します。

テンキーで登録番号を入力しても指定できます。

# 見出しを編集する

- 1. [初期設定] キーを押します。
- 2. [システム初期設定] を押します。
- 3. [管理者用設定] を押します。

# 4. [見出し編集] を押します。



5. 移動させたいユーザーのキーを押します。



- 6. 変更する名称を入力し、[OK] を押します。
- 7. [設定] を押します。
- 8. [初期設定] キーを押します。

# ユーザーを消去する

- 1. [初期設定] キーを押します。
- 2. [アドレス帳管理] を押します。
- 3. [消去] を押します。
- **4.** 表示するアドレスの種別を [全て表示]、[ユーザーコード]、[ファクス]、 [メール] または、[フォルダー] から選択します。
- **5.** 消去したいユーザーを選択します。 変更したいユーザーのキーを押すか、[番号指定] を押して登録番号をテンキーで入力します。
- 6. [消去する] を押します。
- 7. [閉じる] を押します。
- 8. [初期設定] キーを押します。

# ユーザーコード認証について

#### ☆ 重要

• ユーザーコードはすべての機能に共通です。ユーザーコードを変更または消去したとき、そのユーザーコードはすべての機能で管理や制限が無効になります。

ユーザーコードを登録し、ユーザーコード認証を設定すると、以下の機能ごとに使用者を 制限し、使用状況を確認することができます。

- コピー機能
- プリンター機能
- ドキュメントボックス機能
- ファクス機能
- スキャナー機能
- ブラウザー機能

ユーザーごとの使用状況は、「ユーザー別カウンター表示/クリア/印刷」で確認できます。また、ユーザーごとに印刷利用量を制限できます。印刷利用量の制限については、『セキュリティーガイド』を参照してください。

また、キーカードを装着すると、さらに詳しい機能ごとの集計管理や利用者制限ができます。

#### ₩ 補足

- ユーザーコードの登録は 1000 件まで登録できます。
- ファクス機能からドキュメントボックスに蓄積した文書の印刷枚数は、ユーザーコードごとにカウントされるので、各ユーザーごとに使用状況を確認できます。
- スキャナー機能を使用して本機に読み込んだ枚数は、ユーザーコードごとにカウントされるので、各ユーザーごとに使用状況を確認できます。
- プリンタードライバーのユーザーコードを自動的に登録するときは、「ユーザー認証管理」の「プリンター」で「自動登録」を選択してください。プリンタードライバーにはシステム初期設定で登録したユーザーコードを設定します。詳細については、P.42「管理者用設定」を参照してください。
- プリンタードライバーのユーザーコードの設定については、プリンタードライバーの ヘルプを参照してください。
- ユーザーコード認証の設定については、「セキュリティーガイド」を参照してください。

## ユーザーコードを登録する

1. 「初期設定」キーを押します。

- 2. 「アドレス帳管理」を押します。
- 3. [変更] を押します。
- **4.** 表示するアドレスの種別を [全て表示]、[ユーザーコード]、[ファクス]、 [メール] または、「フォルダー] から選択します。
- **5.** ユーザーコードを登録したいユーザーのキーを押すか、[番号指定] を押して 登録番号をテンキーで入力します。

ユーザーは、名前/ヨミガナ、ファクス番号、フォルダー名、メールアドレス、IPファクス宛先から検索できます。

- 6. 「認証情報」を押します。
- 7. [ユーザーコード] を押します。
- 8. ユーザーコードをテンキーで入力し、[#] キーを押します。



間違えたときは [クリア] または [クリア/ストップ] キーを押して入力し直します。

- 9. [設定] を押します。
- 10. [▼] を押して、[その他の機能使用許可] を表示させます。
- 11. [その他の機能使用許可] を押します。
- 12. 登録するユーザーに使用を許可する機能を選択します。



- 13. [設定] を押します。
- 14. [閉じる] を押します。
- 15. [設定] を押します。

# 16. 「初期設定」キーを押します。

# **→** 補足

- ユーザーコードは 1 桁から 8 桁まで指定できます。
- 名前の登録については、P.183「名前を登録する」を参照してください。

### ユーザーコードを変更する

## ☆重要

- ユーザーコードを変更しても、カウンターの数値はクリアされません。
- **1.** 「初期設定」キーを押します。
- 2. 「アドレス帳管理」を押します。
- 3. [変更] を押します。
- **4.** 表示するアドレスの種別を [全て表示]、[ユーザーコード]、[ファクス]、 [メール] または、[フォルダー] から選択します。
- **5.** 変更したいユーザーコードの登録されているユーザーを選択します。 変更したいユーザーのキーを押すか、[番号指定] を押して登録番号をテンキーで入力します。

ユーザーは、名前/ヨミガナ、ユーザーコード、ファクス番号、フォルダー名、メールアドレス、IP ファクス宛先から検索できます。

- 6. [認証情報] を押します。
- 7. [ユーザーコード] を押します。
- 8. 新しいユーザーコードをテンキーで入力しなおし、[#] キーを押します。



- 9. [設定] を押します。
- 10. [▼] を押して、[その他の機能使用許可] を表示させます。
- 11. [その他の機能使用許可] を押します。

- **12.** キーを押して、使用を許可する機能を選択します。
  - 使用を許可する機能は、キーを押して反転表示させます。
- 13. [設定] を押します。
- 14. 「閉じる」を押します。
- 15. [設定] を押します。
- 16. 「初期設定」キーを押します。

## → 補足

• 名前、キー表示名、見出しの変更については、P.184「名前を変更する」を参照してください。

# ユーザーコードを消去する

### ☆ 重要

- ユーザーコードをクリアすると、カウンターの数値は自動的にクリアされます。
- 1. [初期設定] キーを押します。
- 2. [アドレス帳管理] を押します。
- 3. [変更] を押します。
- **4.** 表示するアドレスの種別を [全て表示]、[ユーザーコード]、[ファクス]、 [メール] または、[フォルダー] から選択します。
- **5.** 消去したいユーザーコードの登録されているユーザーを選択します。 消去したいユーザーのキーを押すか、[番号指定] を押して登録番号をテンキーで入力します。

ユーザーは、名前/ヨミガナ、ユーザーコード、ファクス番号、フォルダー名、メールアドレス、IP ファクス宛先から検索できます。

- 6. [認証情報] を押します。
- **7.** [ユーザーコード] を押します。
- 8. 「クリア」を押して、ユーザーコードを消去し、「#」を押します。



- 9. [設定] を押します。
- 10. [閉じる] を押します。
- 11. [設定] を押します。
- 12. [初期設定] キーを押します。

# → 補足

• ユーザーごと消去するときは、P.187「ユーザーを消去する」を参照してください。

# ユーザー別にカウンターを表示する

- **1.** [初期設定] キーを押します。
- **2.** [システム初期設定] を押します。
- 3. 「管理者用設定」を押します。
- **4.** [▼] を押して、[ユーザー別カウンター表示/クリア/印刷] を表示させます。
- 5. [ユーザー別カウンター表示/クリア/印刷]を押します。
- **6.** [コピーカウンター]、[プリンターカウンター]、[ファクスカウンター]、[スキャナーカウンター] または [印刷利用量カウンター] から確認したい機能を選択します。

ユーザーコードごとに機能別カウンターが表示されます。

7. カウンターを確認し、[閉じる] を押します。

# ユーザー別カウンターを印刷する

印刷できるユーザー別カウンターは「コピー」、「プリンター」、「ファクス印刷」、「ファクス送信」、「スキャナー」、「印刷合計」です。

イラストの例は、「ファクス送信」、「スキャナー」をそれぞれ印刷したものです。



CTR01

ファクス送信で料金管理をするときは、次のことに注意してください。

- この機能で集計される料金はあくまで目安です。
- ファクス受信印刷は、「その他」として記載されます。

### ユーザーごとのカウンターを印刷する

- 1. 「初期設定」キーを押します。
- 2. [システム初期設定] を押します。
- **3.** [管理者用設定] を押します。
- **4.** [▼] を押して、[ユーザー別カウンター表示/クリア/印刷] を表示させます。
- 5. [ユーザー別カウンター表示/クリア/印刷]を押します。
- **6.** [コピーカウンター]、[プリンターカウンター]、[ファクスカウンター]、[スキャナーカウンター] または [印刷利用量カウンター] から確認したい機能を選択します。
- 7. 画面左側に表示されているユーザーコードを選択します。



8. 「ユーザー別」の [一覧印刷] を押します。



- **9.** [コピー]、[プリンター]、[ファクス印刷]、[ファクス送信]、[スキャナー]、 [印刷合計] のうち、印刷する項目を押します。
- 10. [印刷] を押します。

# すべてのユーザーのカウンターを印刷する

- 1. 「初期設定」キーを押します。
- 2. [システム初期設定] を押します。
- 3. [管理者用設定] を押します。
- **4.** [▼] を押して、[ユーザー別カウンター表示/クリア/印刷] を表示させます。
- 5. [ユーザー別カウンター表示/クリア/印刷]を押します。
- **6.** [コピーカウンター]、[プリンターカウンター]、[ファクスカウンター]、[スキャナーカウンター] または [印刷利用量カウンター] から確認したい機能を選択します。
- 7. 「全ユーザー」の [一覧印刷] を押します。



- **8.** [コピー]、[プリンター]、[ファクス印刷]、[ファクス送信]、[スキャナー]、 「印刷合計] のうち、印刷する項目を押します。
- 9. [印刷] を押します。

5

## カウンターをクリアする

ユーザーごと、あるいはすべてのユーザーのカウンターをクリアします。

### ユーザーごとのカウンターをクリアする

- 1. 「初期設定」キーを押します。
- 2. 「システム初期設定」を押します。
- 3. 「管理者用設定」を押します。
- **4.** [▼] を押して、[ユーザー別カウンター表示/クリア/印刷] を表示させます。
- 5. [ユーザー別カウンター表示/クリア/印刷]を押します。
- **6.** [コピーカウンター]、[プリンターカウンター]、[ファクスカウンター]、[スキャナーカウンター] または [印刷利用量カウンター] から確認したい機能を選択します。
- **7.** 画面左側に表示されているユーザーコードからクリアしたいユーザーコードを選択します。



8. 「ユーザー別」の [クリア] を押します。



- **9.** [コピー]、[プリンター]、[ファクス印刷]、[ファクス送信]、[スキャナー]、 [印刷利用量]、[全カウンター] のうち、クリアする項目を押します。
- 10. [実行] を押します。

# すべてのユーザーのカウンターをクリアする

- 1. [初期設定] キーを押します。
- 2. [システム初期設定] を押します。
- 3. [管理者用設定] を押します。
- **4.** [▼] を押して、[ユーザー別カウンター表示/クリア/印刷] を表示させます。
- 5. [ユーザー別カウンター表示/クリア/印刷]を押します。
- **6.** [コピーカウンター]、[プリンターカウンター]、[ファクスカウンター]、[スキャナーカウンター] または [印刷利用量カウンター] から確認したい機能を選択します。
- 7. 「全ユーザー」の [クリア] を押します。



- **8.** [コピー]、[プリンター]、[ファクス印刷]、[ファクス送信]、[スキャナー]、 [印刷利用量]、[全カウンター] のうち、クリアする項目を押します。
- 9. [実行] を押します。

5

# ファクス宛先について

「ファクス宛先」を登録すると、ファクス機能で読み取った文書をワンタッチでファクス 送信できます。

- ファクス宛先には「名前」と「キー表示名」を同時に登録しておくと、宛先キーを押すだけで相手先を指定でき、ファクス宛先を選択するときに便利です。
- ファクス宛先は、グループに登録できます。登録については、P.232「宛先をグループに登録する」を参照してください。
- ファクス宛先をリダイヤルから指定して登録できます。
- ファクス宛先は送信者として使用できます。またこのとき、他の人が使えないように 宛先保護を設定することをお勧めします。設定については、P.241「認証保護につい て」を参照してください。

ファクス宛先には次の2種類があります。

• ファクス番号

一般電話回線で通常のファクスの送信をするときに設定します。

• IP-ファクス宛先

ネットワークに接続された機器同士でファクスの送信をするときに設定します。 ファイアウォールを設定している、別のネットワークに送信できないことがありま す。

ファクス宛先で登録できる内容は次のとおりです。

#### ファクス宛先

相手先のファクス番号を登録します。最大 128 桁まで登録できます。登録の省略はできません。

#### 回線選択

宛先ごとに使用する回線を設定します。

#### Fコード (SUB)

Fコード(SUB)を付けて送信すれば、そのFコード(SUB)を知っている関係者の間だけで安全に文書をやり取りできます。詳しくは、『ファクス』「Fコード(SUB)を設定して送信する」を参照してください。

#### Fコード (SEP)

Fコード (SEP) を使用すると、ポーリング送信機能のある他社のファクスから同じ Fコード (SEP) の付いた相手先の原稿を受信できます。詳しくは、『ファクス』「Fコード (SEP) が設定された文書を受信する」を参照してください。

#### 海外送信モード

海外送信モードを「ON(使用する)」に設定すると、通信速度を遅くしてより確実に送信します。ただし、送信時間は長くなります。

### 発信元名称選択

登録した相手先に送信したときに、相手先の受信紙に印字させる発信元名称(印字用)を設定します。工場出荷時は「第1印字用名称」に設定されています。詳しくは、『ファクス』「相手先の受信紙に発信元名称を印字する」を参照してください。

#### 宛名差し込み

宛名差し込みを「ON(使用する)」に設定すると、登録した「宛先名」のあとに「様」を付けて相手先の受信紙の先頭行に印字します。また、「宛先名」の次の行から2行にわたって定型文を印刷できます。

発信元名称選択と宛名差し込みは、ファクス機能からのメール送信時にも印字されます。 工場出荷時に本機に登録されていない定型文を印字させるときは、あらかじめ定型文を登録しておきます。

IP-ファクス宛先で登録できる内容は次のとおりです。

#### IP-ファクス宛先

相手先の IP-ファクス宛先を登録します。最大 128 文字まで登録できます。登録の省略はできません。

IP-ファクス機能が使えるように設定しているときだけ、有効になります。

#### Fコード (SUB)

Fコード(SUB)を付けて送信すれば、そのFコード(SUB)を知っている関係者の間だけで安全に文書をやり取りできます。詳しくは、『ファクス』「Fコード(SUB)を設定して送信する」を参照してください。

#### Fコード (SEP)

Fコード(SEP)を使用すると、ポーリング送信機能のある他社のファクスから同じ Fコード(SEP)の付いた相手先の原稿を受信できます。詳しくは、『ファクス』「F コード(SEP)が設定された文書を受信する」を参照してください。

#### 回線選択

IP-ファクス通信時に使用するプロトコルを選択します。

IP-ファクス機能が使えるように設定しているときだけ、有効になります。

#### 発信元名称選択

登録した相手先に送信したときに、相手先の受信紙に印字させる発信元名称(印字用)を設定します。工場出荷時は「第1印字用名称」に設定されています。詳しくは、『ファクス』「相手先の受信紙に発信元名称を印字する」を参照してください。

#### 宛名差し込み

宛名差し込みを「ON(使用する)」に設定すると、登録した「宛先名」のあとに「様」を付けて相手先の受信紙の先頭行に印字します。また、「宛先名」の次の行から2行にわたって定型文を印刷できます。

発信元名称選択と宛名差し込みは、ファクス機能からのメール送信時にも印字されます。

工場出荷時に本機に登録されていない定型文を印字させるときは、あらかじめ定型文を登録しておきます。

## ファクス番号を登録する

- 1. [初期設定] キーを押します。
- **2.** 「アドレス帳管理」を押します。
- 3. 「変更」を押します。
- **4.** 表示するアドレスの種別を [全て表示]、[ユーザーコード]、[ファクス]、 「メール] または、「フォルダー] から選択します。
- **5.** ファクス番号を登録したいユーザーのキーを押すか、[番号指定] を押してテンキーで登録番号を押します。

宛先を新規に登録するときは [新規登録] を押します。宛先を新規に登録するときは、名前の登録が必要です。名前の登録については、P.183「名前を登録する」を参照してください。

- 6. [ファクス] を押します。
- 7. [ファクス宛先] を押します。
- 8. ファクス番号をテンキーで入力し、[設定] を押します。



- 9. 必要に応じて、回線選択や発信元名称などを設定します。
  - 回線選択:宛先ごとに使用する回線を選択します。
  - 拡張宛先: Fコード (SUB/SID/SEP/PWD) を設定します。
  - 海外送信モード: 海外送信モードを使用するかどうかを設定します。
  - 発信元名称選択: 相手先の受信紙に印字させる発信元名称(印字用)を設定します。
  - 宛名差し込み:相手先の受信紙に印字させる宛名を設定します。
- 10. 「設定」を押します。
- 11. [閉じる] を押します。
- 12. 「設定」を押します。

# 13. 「初期設定」キーを押します。

## ₩ 補足

- グループが登録されているときは、続けてグループに登録できます。グループの登録 については、P.232「宛先をグループに登録する」を参照してください。
- 登録したファクス番号は送信者(送信番号)として使用できます。設定については、 P.241「認証保護について」を参照してください。

## ファクス番号を変更する

- 1. [初期設定] キーを押します。
- **2.** [アドレス帳管理] を押します。
- 3. [変更] を押します。
- 4. 「ファクス」を押します。
- **5.** 変更したいファクス番号の登録されているユーザーを選択します。

変更したいユーザーのキーを押すか、[番号指定]を押して登録番号をテンキーで入力します。

ユーザーは、名前/ヨミガナ、ユーザーコード、ファクス番号、フォルダー名、メールアドレス、IP ファクス宛先から検索できます。

- **6.** [ファクス] を押します。
- 7. [ファクス宛先] を押します。
- **8.** [クリア] を押して、ファクス番号をテンキーで入力し直し、[設定] を押します。
- 9. 必要に応じて回線選択や発信元名称などを設定し直します。
  - 回線選択:宛先ごとに使用する回線を選択します。
  - 拡張宛先:Fコード(SUB/SID/SEP/PWD)を設定します。
  - 海外送信モード: 海外送信モードを使用するかどうか設定します。
  - 発信元名称選択: 相手先の受信紙に印字させる発信元名称(印字用)を設定します。
  - 宛名差し込み:相手先の受信紙に印字させる宛名を設定します。
- 10. [設定] を押します。
- 11. [閉じる] を押します。
- 12. [設定] を押します。
- 13. 「初期設定」キーを押します。

## ₩ 補足

- 名前、キー表示名、見出しの変更については、P.184「名前を変更する」を参照してください。
- 登録したファクス番号は送信者(送信番号)として使用できます。設定については、 P.241「認証保護について」を参照してください。

## 回線選択をするとき

1. [回線選択] を押します。



2. 使用する回線を選択して「設定」を押します。

# Fコード (SUB) を設定するとき

- 1. [拡張宛先] を押し、[Fコード(SUB)] を押します。
- **2.** [送信用コード (SUB)] を押します。
- テンキーで送信用Fコード(SUB)を入力し、[設定]を押します。
- **4.** パスワードを設定するときは、[パスワード (SID)] を押します。
- **5.** テンキーでパスワード (SID) を入力し、[設定] を押します。
- 6. [設定] を押します。

#### Fコード(SEP)を設定するとき

- **1.** [拡張宛先] を押し、[F コード(SEP)] を押します。
- **2.** [取出し用 F コード (SEP)] を押します。
- テンキーで取出し用Fコード(SEP)を入力し、「設定」を押します。
- 4. パスワードを設定するときは、「パスワード (PWD) ]を押します。
- 5. テンキーでパスワード(PWD)を入力し、[設定] を押します。
- 6. 「設定」を押します。

### 海外送信モードを設定するとき

- 1. [海外送信モード] を押します。
- 2. [OFF] または [ON] を選択し、[設定] を押します。

### 発信元名称を選択するとき

発信元名称はファクス初期設定の「発信元情報登録」で登録できます。「発信元情報登録」 については『ファクス』「発信元情報を登録する」を参照してください。

- 1. [発信元名称選択] を押します。
- **2.** [第 1 印字用名称] から [第 10 印字用名称] または [送信時のオプション設定に従う] を選択し、[設定] を押します。

### 宛名差し込みを設定するとき

ON にすると、宛先名と定型文を相手先の受信紙の先端に印字します。

- **1.** 「宛名差し込み」を押します。
- 2. [ON] を押します。
- 3. [2 行目] を押します。
- **4.** 2 行目に印字する定型文を選択します。定型文以外の文章を印字させるときは[登録外文字列]を押します。
- **5.** 文章を入力し、[OK] を押します。

文字の入力については、『本機のご利用にあたって』「文字入力のしかた」を参照してください。

- 6. [設定] を押します。
- 7. [3 行目] を押します。
- 8. 定型文を選択し、[設定] を押します。
- 9. [設定] を押します。

#### ₩ 補足

• 名前、キー表示名、見出しの変更については、P.184「名前を変更する」を参照してください。

5

## ファクス番号を消去する

# ☆重要

- ファクスの親展ボックスなどで配信先に指定した宛先を消去すると配信時に不達になってしまいます。消去する前にファクス機能での設定を確認してください。
- 1. [初期設定] キーを押します。
- 2. [アドレス帳管理] を押します。
- 3. [変更] を押します。
- 4. 「ファクス」を押します。
- **5.** ファクス番号を消去したいユーザーを選択します。

消去したいユーザーのキーを押すか、[番号指定] を押して登録番号をテンキーで入力します。

ユーザーは、名前/ヨミガナ、ユーザーコード、ファクス番号、フォルダー名、メールアドレス、IP ファクス宛先から検索できます。

- 6. [ファクス] を押します。
- 7. [ファクス宛先] を押します。
- 8. 「クリア」を押して、[設定] を押します。



- 9. [閉じる] を押します。
- 10. [設定] を押します。
- 11. [閉じる] を押します。
- 12. [初期設定] キーを押します。

# → 補足

• ユーザーごと消去するときは、P.187「ユーザーを消去する」を参照してください。

# IP-ファクス宛先を登録する

1. [初期設定] キーを押します。

- 2. 「アドレス帳管理」を押します。
- 3. [変更] を押します。
- **4.** 表示するアドレスの種別を [全て表示]、[ユーザーコード]、[ファクス]、 [メール] または、[フォルダー] から選択します。
- **5.** IP-ファクス宛先を登録したいユーザーのキーを押すか、[番号指定] を押して テンキーで登録番号を押します。

宛先を新規に登録するときは [新規登録] を押します。宛先を新規に登録するときは、名前の登録が必要です。名前の登録については、P.183「名前を登録する」を参照してください。

- 6. 「ファクス」を押します。
- 7. [回線選択] を押して、[H.323] または [SIP] を押します。



- 8. [設定] を押します。
- 9. [ファクス宛先] を押します。
- **10.** IP-ファクス宛先を入力します。

文字の入力については、『本機のご利用にあたって』「文字入力のしかた」を参照してください。

- **11.** [OK] を押します。
- 12. 必要に応じて発信元名称などを設定します。
  - 拡張宛先: Fコード (SUB/SID/SEP/PWD) を設定します。
  - 発信元名称選択: 相手先の受信紙に印字させる発信元名称(印字用)を設定します。
  - 宛名差し込み:相手先の受信紙に印字させる宛名を設定します。
- 13. [設定] を押します。

グループが登録されているときは、続けてグループに登録できます。登録については、P.232「宛先をグループに登録する」を参照してください。

- 14. [閉じる] を押します。
- 15. [設定] を押します。

# 16. [初期設定] キーを押します。

## ₩ 補足

- 名前の登録については、P.183「名前を登録する」を参照してください。
- 宛先をグループに登録する方法については、P.232「宛先をグループに登録する」を 参照してください。
- 登録した IP-ファクス宛先は送信者(送信番号)として使用できます。設定については、P.241「認証保護について」を参照してください。
- IP-ファクスで送信するときの操作については、『ファクス』「IP-ファクス宛先を直接 入力して指定する」を参照してください。

## IP-ファクス宛先を変更する

- **1.** 「初期設定」キーを押します。
- 2. 「アドレス帳管理」を押します。
- 3. 「変更」を押します。
- 4. [ファクス] を押します。
- 5. 変更したい IP ファクス宛先を選択します。

変更したいユーザーのキーを押すか、[番号指定]を押してテンキーで登録番号を押します。

ユーザーは、名前/ヨミガナ、ユーザーコード、ファクス番号、フォルダー名、メールアドレス、IP ファクス宛先から検索できます。

- 6. [ファクス] を押します。
- 7. [ファクス宛先] を押します。
- 8. [全消去] を押します。



**9.** IP ファクス宛先を入力し直し、OK を押します。

文字の入力については、『本機のご利用にあたって』「文字入力のしかた」を参照してください。

# 10. 必要に応じて発信元名称などを設定します。

- 拡張宛先: Fコード (SUB/SID/SEP/PWD) を設定します。
- 発信元名称選択: 相手先の受信紙に印字させる発信元名称(印字用)を設定します。
- 宛名差し込み:相手先の受信紙に印字させる宛名を設定します。
- 11. [設定] を押します。
- 12. [閉じる] を押します。
- 13. [設定] を押します。
- 14. 「初期設定」 キーを押します。

# → 補足

- 名前、キー表示名、見出しの変更については、P.184「名前を変更する」を参照してください。
- 宛先をグループに登録する方法については、P.232「宛先をグループに登録する」を 参照してください。
- 登録した IP-ファクス宛先は送信者(送信番号)として使用できます。設定については、P.241「認証保護について」を参照してください。
- IP-ファクスで送信するときの操作については、『ファクス』「IP-ファクス宛先を直接 入力して指定する」を参照してください。

### Fコード(SUB)を設定するとき

- **1.** [拡張宛先] を押し、[F コード(SUB)] を押します。
- **2.** [送信用 F コード (SUB)] を押します。
- 3. テンキーで送信用 F コード (SUB) を入力し、[設定] を押します。
- **4.** パスワードを設定するときは、[パスワード(SID)]を押します。
- **5.** テンキーでパスワード (SID) を入力し、「設定」を押します。
- 6. 「設定」を押します。

### Fコード (SEP) を設定するとき

- **1.** [拡張宛先] を押し、[Fコード(SEP)] を押します。
- **2.** [取り出し用 F コード (SEP)] を押します。
- 3. テンキーで取出し用 F コード (SEP) を入力し、[設定] を押します。
- 4. パスワードを設定するときは、[パスワード (PWD)] を押します。

- 5. テンキーでパスワード (PWD) を入力し、[設定] を押します。
- 6. [設定] を押します。

### 発信元名称を選択するとき

発信元名称はファクス初期設定の「発信元情報登録」で登録できます。「発信元情報登録」 については『ファクス』「発信元情報を登録する」を参照してください。

- 1. 「発信元名称選択」を押します。
- **2.** [第 1 印字用名称] から [第 10 印字用名称] または [送信時のオプション設定に従う] を選択し、[設定] を押します。

### 宛名差し込みを設定するとき

IP-ファクスの宛名差し込みを設定するときに操作します。

ON にすると、宛先名と定型文を相手先の受信紙の先端に印字します。

- 1. [宛名差し込み] を押します。
- 2. [ON] を押します。
- 3. [2 行目] を押します。
- **4.** 2 行目に印字する定型文を選択します。定型文以外の文章を印字させるときは[登録外文字列]を押します。

[登録外文字列]を使用しないときは、手順6に進んでください。

5. 文章を入力し、[OK] を押します。

文字の入力については、『本機のご利用にあたって』「文字入力のしかた」を参照してください。

- 6. 「設定」を押します。
- 7. [3 行目] を押します。
- 8. 定型文を選択し、[設定] を押します。
- 9. [設定] を押します。

#### ₩ 補足

• 名前、キー表示名、見出しの変更については、P.184「名前を変更する」を参照してください。

## IP-ファクス宛先を消去する

登録した IP-ファクス宛先を消去します。

#### ☆ 重要

- ファクスの親展ボックスなどで配信先に指定した宛先を消去すると配信時に不達になってしまいます。消去する前にファクス機能での設定を確認してください。
- 1. [初期設定] キーを押します。
- 2. 「アドレス帳管理」を押します。
- 3. [変更] を押します。
- 4. 「ファクス」を押します。
- **5.** 削除したい IP ファクス宛先を選択します。

削除したいユーザーのキーを押すか、番号指定を押してテンキーで登録番号を押します。

ユーザーは、名前/ヨミガナ、ユーザーコード、ファクス番号、フォルダー名、メールアドレス、IP ファクス宛先から検索できます。

- 6. [ファクス] を押します。
- 7. [ファクス宛先] を押します。
- 8. [全消去] を押し、[OK] を押します。
- 9. [閉じる] を押します。
- 10. [設定] を押します。
- 11. [初期設定] キーを押します。

#### ₩ 補足

- 名前、キー表示名、見出しの変更については、P.184「名前を変更する」を参照してください。
- ユーザーごと消去するときは、P.187「ユーザーを消去する」を参照してください。

# メール宛先について

「メール宛先」を登録すると、メールアドレスを入力しないで、スキャナー機能やファクス機能で読み取った文書をメールで送信できます。

- メール宛先には「名前」と「キー表示名」を同時に登録しておくと、メール宛先を選択するときに便利です。
- メール宛先は、グループに登録できます。
- メール宛先は、スキャナー機能やファクス機能から送信するときに、送信者のメール アドレスとして使用できます。またこのとき、他の人が使えないように宛先保護を設 定することをお勧めします。宛先保護についての詳細は、P.241「認証保護について」を参照してください。

### ₩ 補足

- メール宛先を登録するときは、LDAP サーバーのアドレスをアドレス帳に登録できます。詳しくは、『スキャナー』「送信先を指定する」を参照してください。
- メール宛先を登録して、送信者に設定すると、送信結果をメールで通知できます。詳しくは、『ファクス』「送信結果をメールで確認する」を参照してください。

## メール宛先を登録する

- 1. [初期設定] キーを押します。
- 2. 「アドレス帳管理」を押します。
- 3. [変更] を押します。
- **4.** 表示するアドレスの種別を [全て表示]、[ユーザーコード]、[ファクス]、 [メール] または、[フォルダー] から選択します。
- **5.** メール宛先を登録したいユーザーのキーを押すか、[番号指定] を押してテンキーで登録番号を押します。

宛先を新規に登録するときは [新規登録] を押します。宛先を新規に登録するときは、名前の登録が必要です。名前の登録については、P.183「名前を登録する」を参照してください。

6. [メールアドレス] を押します。



文字の入力については、『本機のご利用にあたって』「文字入力のしかた」を参照してください。

8. メールアドレスを入力します。



- 9. [OK] を押します。
- **10.** [メールアドレス使用対象]を押して、メールアドレスの使用対象を選択します。

[メール・インターネットファクス宛先] を選択したとき、登録したメールアドレスはファクス初期画面のインターネットファクス宛先表、メール宛先表に表示されます。また、スキャナー初期画面のメール宛先表にも表示されます。

[インターネットファクス宛先のみ]を選択したとき、登録したメールアドレスはファクス初期画面のインターネットファクス宛先表だけに表示されます。

- 11. [設定] を押します。
- **12.** インターネットファクスを使用するときは [SMTP サーバーを経由] を押して、[する] を押します。
- 13. [設定] を押します。
- 14. [閉じる] を押します。
- 15. [設定] を押します。
- 16. [閉じる] を押します。
- 17. [初期設定] キーを押します。

5

## ₩ 補足

- 名前の登録については、P.183「名前を登録する」を参照してください。
- 登録したメールアドレスは送信者(送信メールアドレス)として使用できます。設定 については、P.241「認証保護について」を参照してください。

### メール宛先を変更する

登録したメール宛先を変更します。

- 1. [初期設定] キーを押します。
- 2. [アドレス帳管理] を押します。
- 3. [変更] を押します。
- 4. 「メール」を押します。
- 5. 変更したいメール宛先の登録されているユーザーを選択します。

変更したいユーザーのキーを押すか、[番号指定] を押して登録番号をテンキーで入力します。

ユーザーは、名前/ヨミガナ、ユーザーコード、ファクス番号、フォルダー名、メールアドレス、IP ファクス宛先から検索できます。

- 6. [メールアドレス] を押します。
- **7.** [メールアドレス] を押します。



8. メールアドレスを入力し直し、[OK] を押します。

文字の入力については、『本機のご利用にあたって』「文字入力のしかた」を参照してください。

- 9. [閉じる] を押します。
- 10. [設定] を押します。
- 11. [閉じる] を押します。
- 12. 「初期設定」キーを押します。

# ₩ 補足

- 名前、キー表示名、見出しの変更については、P.184「名前を変更する」を参照してください。
- 登録したメールアドレスは送信者(送信メールアドレス)として使用できます。設定については、P.241「認証保護について」を参照してください。

# メール宛先を消去する

- 1. 「初期設定」キーを押します。
- 2. [アドレス帳管理] を押します。
- 3. [変更] を押します。
- 4. [メール] を押します。
- 5. メールアドレスを消去したいユーザーを選択します。

消去したいユーザーのキーを押すか、[番号指定] を押して登録番号をテンキーで入力します。

ユーザーは、名前/ヨミガナ、ユーザーコード、ファクス番号、フォルダー名、メールアドレス、IP ファクス宛先から検索できます。

- **6.** [メールアドレス] を押します。
- 7. [メールアドレス] を押します。
- 8. [全消去] を押します。
- 9. [OK] を押します。
- 10. [閉じる] を押します。
- 11. [設定] を押します。
- 12. [閉じる] を押します。
- 13. 「初期設定」キーを押します。

### ₩ 補足

• ユーザーごと消去するときは、P.187「ユーザーを消去する」を参照してください。

# メール本文を登録する

インターネットファクス、またはスキャナーで読み取った画像を添付したメールの本文に 設定します。

# 送信メール本文を登録/変更する

- 1. 「初期設定」キーを押します。
- 2. [システム初期設定] を押します。
- **3.** [ファイル転送設定] を押します。 「送信メール本文登録/変更/消去] が表示されるまで「▼〕を押します。
- 4. [送信メール本文登録/変更/消去] を押します。
- 5. [登録/変更] を押します。
- 6.[\*未登録]または変更したい送信メール本文を押します。
- 7. [名称] を押します。
- 8. 名称を入力し、[OK] を押します。
- 9. [文章編集] の下の [1 行目] を押します。
- 10. 文章を入力し、[OK] を押します。

文章は、1 行を全角 40 文字、半角 80 文字以内で入力してください。5 行まで使用できます。

改行するときは、[OK] を押してメール本文の画面に戻り、[2 行目]、[3 行目]、[4 行目] または [5 行目] を押してください。

- 11. [設定] を押します。
- 12. [閉じる] を押します。
- 13. [初期設定] キーを押します。

# 送信メール本文を消去する

- 1. [初期設定] キーを押します。
- 2. [システム初期設定] を押します。
- **3.** [ファイル転送設定] を押します。 [送信メール本文登録/変更/消去] が表示されるまで [▼] を押します。
- 4. [送信メール本文登録/変更/消去] を押します。

- 5. [消去] を押します。
- 6. 消去したい送信メール本文を押します。
- 7. [消去する] を押します。
- 8. [閉じる] を押します。
- 9. [初期設定] キーを押します。

#### 5

## 共有フォルダーを登録する

フォルダーを登録すると、スキャナー機能で読み取った画像や、ファクス機能で受信した 原稿を直接共有フォルダーに送信できます。また、ファクス機能で読み取った文書をワン タッチでファイル送信(フォルダー送信)できます。

プロトコルには次の3種類があります。

• SMB

Windows および Mac OS の共有フォルダーへ送信するときに設定します。

• FTP

FTP サーバーのフォルダーへ送信するときに設定します。

• NCP

NetWare サーバーのフォルダーへ送信するときに設定します。

#### ₩ 補足

- プロトコル、サーバー名、フォルダー階層についての詳細は、ネットワーク管理者へ 確認してください。
- フォルダー宛先が接続されているとき、未認証ユーザーの本機からのフォルダー宛先 アクセスができないように設定できます。設定については、P.241「認証保護につい て」を参照してください。
- SMB、FTP または NCP を選択できます。設定を終了した後にプロトコルを変更すると、登録内容がクリアされます。
- フォルダー宛先は、グループに登録できます。
- ネットワーク設定の詳細については、P.35「ファイル転送設定」を参照してください。
- ファクス機能からのファイル送信の詳細については、『ファクス』「基本的な送信のしかた(メモリー送信)」を参照してください。
- スキャナー機能からのフォルダー送信の詳細については、『スキャナー』「基本的なフォルダー送信のしかた」を参照してください。

## SMB のフォルダー宛先を登録する

- **1.** 「初期設定」キーを押します。
- 2. 「アドレス帳管理」を押します。
- 3. 「変更」を押します。
- **4.** 表示するアドレスの種別を [全て表示]、[ユーザーコード]、[ファクス]、 [メール] または、[フォルダー] から選択します。

宛先を新規に登録するときは [新規登録] を押します。宛先を新規に登録するときは、名前の登録が必要です。名前の登録については、P.183「名前を登録する」を参照してください。

6. 「認証情報」を押します。



- 7. [フォルダー認証] を押します。
- 8. [別の認証情報] を押します。
- 9. 「ログインユーザー名」の [変更] を押します。
- **10. 送信先のパソコンのログインユーザー名を入力し、[OK] を押します。** 文字の入力については、『本機のご利用にあたって』「文字入力のしかた」を参照してください。
- 11. 「ログインパスワード」の [変更] を押します。
- 12. 送信先のパソコンのパスワードを入力し、[OK] を押します。
- 13. 確認用にもう一度パスワードを入力し、[OK] を押します。
- 14. [設定] を押します。
- 15. [閉じる] を押します。
- 16. [フォルダー] を押します。
- **17.** [SMB] が選択されていることを確認します。



18.「パス名」の [入力] を押します。

## **19.** [入力] または [ネットワーク参照] を押し、フォルダーを指定します。

フォルダーの指定には、パス名を直接入力する方法と、ネットワークを参照してフォルダーを選択する方法があります。詳細については、P.217「SMB のフォルダーを直接指定する」、P.218「SMB のフォルダーをネットワーク参照から指定する」を参照してください。

- 20. [接続テスト] を押し、パスが正しく設定されたか確認します。
- 21. [確認] を押します。
- 22. [設定] を3回押します。
- 23. 「閉じる」を押します。
- 24. [初期設定] キーを押します。

#### ₩ 補足

- 名前の登録については、P.183「名前を登録する」を参照してください。
- フォルダーの指定は、パスを直接指定するか、ブラウザーネットワークでフォルダー を選択します。
- •接続テストが失敗したときは、設定を確認してからもう一度、接続テストを行ってく ださい。
- ご利用のパソコンでファイアーウォールなどのセキュリティーにかかわる設定がされていると、フォルダー送信ができないことがあります。そのときは、NetBIOS や本機の IP アドレスを例外設定にしてください。設定については、Windows のヘルプを参照するか、ファイアーウォールなどのソフトウェアのメーカーにお問い合わせください。
- •「フォルダー認証」で[指定しない]を選択したときは、[ファイル転送設定] タブにある[送信初期ユーザー名・パスワード]で設定したユーザー名とパスワードが有効になります。詳しくは P.35「ファイル転送設定」を参照してください。
- ユーザー認証を設定しているときは、管理者に確認してください。
- FTP サーバーのフォルダーを登録するときは、P.221「FTP のフォルダー宛先を登録する」を参照してください。
- NetWare サーバーのフォルダーを登録するときは、P.226「NCP のフォルダー宛先を 登録する」を参照してください。

## SMB のフォルダーを直接指定する

- 1.「パス名」の [入力] を押します。
- **2.**「パス名」を入力します。

たとえば送信先のパソコンのコンピューター名が "User"、フォルダー名が "Share" のときのパスは、<del>YY</del>User<del>Y</del>Share となります。



IP アドレスを自動取得していない環境の場合、たとえばコンピューターの IP アドレスが "192.168.0.191"、フォルダー名が "Share" のときのパスは、Y ¥192.168.0.191YShare でも送信できます。

文字の入力については、『本機のご利用にあたって』「文字入力のしかた」を参照してください。

## 3. [OK] を押します。

メッセージが表示されたときは「確認」を押し、再度パスを入力してください。

#### ₩ 補足

- パス名は IPv4 アドレスも入力できます。

#### SMB のフォルダーをネットワーク参照から指定する

**1.** [ネットワーク参照] を押します。

同じネットワーク上のワークグループが表示されます。

アクセス認証されているフォルダー宛先だけがブラウザーネットワーク上に表示されます。

**2.** 送信先のパソコンのグループを選択します。

選択されたワークグループのコンピューターが表示されます。

3. 送信先のパソコンのコンピューター名を選択します。

共有フォルダーが表示されます。



「ひとつ上の階層へ」を押すと階層を切り替えることができます。

フォルダー認証を設定しないとき、またはフォルダー認証のユーザー名とパスワードが正しくないときは、ログイン画面が表示されます。

ログイン画面が表示されたときは、認証されているユーザー名とパスワードを入力してログインしてください。

- 4. 登録したいフォルダーを選択します。
- **5.** [OK] を押します。

#### ログイン画面が表示されたとき

ネットワーク参照からフォルダーを指定する場合にログイン画面が表示されたときの、ログインについて説明します。

フォルダー認証を設定しないとき、またはフォルダー認証のユーザー名とパスワードが正しくないときは、ログイン画面が表示されます。

1. ユーザー名を入力し、「OK」を押します。

フォルダー認証で設定したログインユーザー名を入力します。

文字の入力については、『本機のご利用にあたって』「文字入力のしかた」を参照してください。

**2.** パスワードを入力し、[OK] を押します。

ネットワーク参照画面が再度表示されます。

メッセージが表示されたときは [確認] を押し、再度ユーザー名とパスワードを入力 してください。

## SMB のフォルダー宛先を変更する

- 1. [初期設定] キーを押します。
- 2. 「アドレス帳管理」を押します。
- 3. 「変更」を押します。
- **4.** 「フォルダー」を押します。
- **5.** フォルダー宛先を変更するユーザーを選択します。

変更したいユーザーのキーを押すか、[番号指定]を押して登録番号をテンキーで入力します。

ユーザーは、名前/ヨミガナ、ユーザーコード、ファクス番号、フォルダー名、メールアドレス、IP ファクス宛先から検索できます。

**6.** [フォルダー] を押します。

#### 7. 指定方法を選択し、パスを指定し直します。

フォルダーの指定は、パスを直接指定するか、ネットワークを参照してフォルダーを 選択します。詳細については、P.217「SMB のフォルダーを直接指定する」、P.218 「SMB のフォルダーをネットワーク参照から指定する」を参照してください。

文字の入力については、『本機のご利用にあたって』「文字入力のしかた」を参照してください。

- 8. 「接続テスト」を押してパスが正しく設定されているか確認します。
- 9. すべての情報を変更したら、[設定] を3回押します。
- 10. [閉じる] を押します。
- 11. 「初期設定」キーを押します。

## ₩ 補足

- 名前、キー表示名、見出しの変更については、P.184「名前を変更する」を参照して ください。
- 接続テストが失敗したときは、設定を確認してからもう一度、接続テストを行ってく ださい。
- ご利用のパソコンでファイアーウォールなどのセキュリティーにかかわる設定がされていると、フォルダー送信ができないことがあります。そのときは、NetBIOS や本機の IP アドレスを例外設定にしてください。設定については、Windows のヘルプを参照するか、ファイアーウォールなどのソフトウェアのメーカーにお問い合わせください。

#### プロトコルを変更する

フォルダー宛先で使用するプロトコルを SMB から FTP または NCP に変更します。

**1.** [FTP] または [NCP] を押します。



確認画面が表示されます。

- 2. [切り替える] を押します。
- 3. 各項目を再度入力します。

## ₩ 補足

• NCP の設定には、オプションの NetWare カードが必要です。

#### SMB のフォルダー宛先を消去する

- 1. 「初期設定」キーを押します。
- 2. [アドレス帳管理] を押します。
- 3. [変更] を押します。
- 4. 「フォルダー」を押します。
- 5. フォルダー宛先を消去するユーザーを選択します。

消去したいユーザーのキーを押すか、[番号指定] を押して登録番号をテンキーで入力します。

ユーザーは、名前/ヨミガナ、ユーザーコード、ファクス番号、フォルダー名、メールアドレス、IP ファクス宛先から検索できます。

- **6.** 「フォルダー**」**を押します。
- **7. 選択されていないプロトコルのキーを押します。** 確認画面が表示されます。
- 8. [切り替える] を押します。
- 9. [設定] を2回押します。
- 10. 「閉じる」を押します。
- 11. 「初期設定」キーを押します。

## ₩ 補足

• ユーザーごと消去するときは、P.187「ユーザーを消去する」を参照してください。

## FTP のフォルダー宛先を登録する

- 1. [初期設定] キーを押します。
- **2.** [アドレス帳管理] を押します。
- 3. 「変更」を押します。
- **4.** 表示するアドレスの種別を [全て表示]、[ユーザーコード]、[ファクス]、 [メール] または、「フォルダー] から選択します。

**5.** フォルダー宛先を登録したいユーザーのキーを押すか、[番号指定] を押してテンキーで登録番号を押します。

ユーザーは、名前/ヨミガナ、ユーザーコード、ファクス番号、フォルダー名、メールアドレス、IP ファクス宛先から検索できます。

宛先を新規に登録するときは[新規登録]を押します。宛先を新規に登録するときは、名前の登録が必要です。名前の登録については、P.183「名前を登録する」を参照してください。

- **6.** 「フォルダー**」**を押します。
- **7.** [FTP] を選択します。



- 8. 「パス名」の [入力] を押します。
- 9. 「サーバー名」の [入力] を押します。
- **10. サーバー名を入力し、[OK] キーを押します。** 文字の入力については、『本機のご利用にあたって』「文字入力のしかた」を参照してください。
- 11.「パス名」の [入力] を押します。
- **12.** パス名を入力し、[OK] を押します。
- 13. [日本語文字コード] を押します。
- **14.** 文字コードを選択し、[設定] を押します。
- 15. [ポート番号] を押します。
- **16.** ポート番号をテンキーで入力し、[#] を押し、[設定] を押します。
- 17. [接続テスト]を押し、パスが正しく設定されたか確認します。
- 18. [確認] を押します。
- 19. [設定] を2回押します。
- 20. 「認証情報」を押します。
- 21. [フォルダー認証] を押します。
- 22. [別の認証情報] を押します。

- 23. 「ログインユーザー名」の [変更] を押します。
- 24. ログインユーザー名を入力し、[OK] を押します。
- 25. 「ログインパスワード」の [変更] を押します。
- 26. パスワードを入力し、[OK] を押します。
- 27. 確認用にもう一度パスワードを入力し、[OK] を押します。
- 28. [設定] を押します。
- 29. [閉じる] を押します。
- 30. 「設定」を押します。
- 31. 「初期設定」キーを押します。

#### ₩ 補足

- 名前の登録については、P.183「名前を登録する」を参照してください。
- 絶対パスで指定するときは「¥(ユーザー)¥(ホーム)¥(ユーザー名)」の形式で入力します。相対パスで指定するときは「(ディレクトリ¥サブディレクトリ)」の形式で入力します。「¥」は[入力切替]を押し、[記号]を押してから、[学術]を押し、半角の「¥」を選択します。
- パスを指定しないときは、ログインディレクトリが指定されます。
- パス名は IPv4 アドレスも入力できます。
- •「ポート番号」を変更するときは、「ポート番号」の[変更]を押し、テンキーで入力 します。
- ポート番号は 1-65535 以内で指定できます。
- 接続テストが失敗したときは、設定を確認してからもう一度、接続テストを行ってく ださい。
- ご利用のパソコンでファイアーウォールなどのセキュリティーにかかわる設定がされていると、フォルダー送信ができないことがあります。そのときは、NetBIOS や本機の IP アドレスを例外設定にしてください。設定については、Windows のヘルプを参照するか、ファイアーウォールなどのソフトウェアのメーカーにお問い合わせください。
- •「フォルダー認証」で[指定しない]を選択したときは、[ファイル転送設定]タブにある[送信初期ユーザー名・パスワード]で設定したユーザー名とパスワードが有効になります。詳しくは P.35「ファイル転送設定」を参照してください。
- ユーザー認証を設定しているときは、管理者に確認してください。
- Windows および Mac OS の共有フォルダーを登録するときは、P.215「SMB のフォルダー宛先を登録する」を参照してください。
- NetWare サーバーのフォルダーを登録するときは、P.226「NCP のフォルダー宛先を 登録する」を参照してください。

#### FTP のフォルダー宛先を変更する

FTP のフォルダー宛先を変更します。

- 1. [初期設定] キーを押します。
- 2. [アドレス帳管理] を押します。
- 3. 「変更」を押します。
- 4. 「フォルダー」を押します。
- 5. フォルダー宛先を変更するユーザーを選択します。

変更したいユーザーのキーを押すか、[番号指定]を押して登録番号をテンキーで入力します。

ユーザーは、名前/ヨミガナ、ユーザーコード、ファクス番号、フォルダー名、メールアドレス、IP ファクス宛先から検索できます。

- **6.** 「フォルダー**」**を押します。
- 7. 「パス名」の [入力] を押します。
- **8.** 変更したい項目を選択します。
- 接続テスト]を押してパスが正しく設定されているか確認します。
- **10.** すべての情報を変更したら、[設定] を 3 回押します。
- 11. [閉じる] を押します。
- 12. 「初期設定」キーを押します。

#### ₩ 補足

- 名前、キー表示名、見出しの変更については、P.183「名前を登録する」を参照してください。
- 接続テストが失敗したときは、設定を確認してからもう一度、接続テストを行ってく ださい。
- ご利用のパソコンでファイアーウォールなどのセキュリティーにかかわる設定がされていると、フォルダー送信ができないことがあります。そのときは、NetBIOS や本機の IP アドレスを例外設定にしてください。設定については、Windows のヘルプを参照するか、ファイアーウォールなどのソフトウェアのメーカーにお問い合わせください。

#### FTP の項目を変更する

- 1. [ポート番号] を押します。
- 2. ポート番号を入力し、[#]を押します。

- 3. [設定] を押します。
- 4. 「サーバー名」の [入力] を押します。
- **5. サーバー名を入力し、[OK] を押します。** 文字の入力については、『本機のご利用にあたって』「文字入力のしかた」を参照してください。
- 6.「パス名」の [入力] を押します。
- 7. パスを入力し、[OK] を押します。

#### プロトコルを変更する

フォルダー宛先で使用するプロトコルを FTP から SMB または NCP に変更します。

**1.** [SMB] または [NCP] を押します。



- 2. [切り替える] を押します。
- 3. 各項目を再度入力します。



• NCP の設定には、オプションの NetWare カードが必要です。

## FTP のフォルダー宛先を消去する

- **1.** [初期設定] キーを押します。
- 2. [アドレス帳管理] を押します。
- 3. [変更] を押します。
- 4. [フォルダー] を押します。
- **5.** フォルダー宛先を消去するユーザーを選択します。 消去したいユーザーのキーを押すか、[番号指定] を押して登録番号をテンキーで入力します。

ユーザーは、名前/ヨミガナ、ユーザーコード、ファクス番号、フォルダー名、メールアドレス、IP ファクス宛先から検索できます。

- 6. [フォルダー] を押します。
- 7. 選択されていないプロトコルのキーを押します。

確認画面が表示されます。

- 8. 「切り替える」を押します。
- 9. [設定] を2回押します。
- 10. 「閉じる」を押します。
- 11. 「初期設定」キーを押します。



• ユーザーごと消去するときは、P.187「ユーザーを消去する」を参照してください。

#### NCP のフォルダー宛先を登録する

- 1. [初期設定] キーを押します。
- 2. [アドレス帳管理] を押します。
- 3. [変更] を押します。
- **4.** 表示するアドレスの種別を [全て表示]、[ユーザーコード]、[ファクス]、 [メール] または、[フォルダー] から選択します。
- 5. フォルダー宛先を登録したいユーザーのキーを押すか、[番号指定]を押してテンキーで登録番号を押します。

ユーザーは、名前/ヨミガナ、ユーザーコード、ファクス番号、フォルダー名、メールアドレス、IP ファクス宛先から検索できます。

宛先を新規に登録するときは [新規登録] を押します。宛先を新規に登録するときは、名前の登録が必要です。名前の登録については、P.183「名前を登録する」を参照してください。

- 6. [フォルダー] を押します。
- **7.** [NCP] を押します。
- 8. 「パス名」の「入力」を押します。
- 9. 接続種別を選択します。

NDS ツリーから指定するときは [NDS]、NetWare サーバーから指定するときは [Bindery] を押します。

## **10.** フォルダーを指定します。

フォルダーの指定は、パスを直接指定するか、ネットワークを参照してフォルダーを 選択します。詳細については、P.228「NCPのフォルダーを直接指定する」、P.228 「NCPのフォルダーをネットワーク参照から指定する」を参照してください。

- 11. 「接続テスト」を押し、パスが正しく設定されたか確認します。
- 12. [確認] を押します。
- 13. [設定] を2回押します。
- 14. [認証情報] を押します。
- **15.** [フォルダー認証] を押します。
- 16. [別の認証情報] を押します。
- 17. 「ログインユーザー名」の [変更] を押します。
- **18. ログインユーザー名を入力し、[OK] を押します。** 文字の入力については、『本機のご利用にあたって』「文字入力のしかた」を参照してください。
- 19.「ログインパスワード」の [変更] を押します。
- **20.** ログインパスワードを入力し、「OK】を押します。
- 21. 確認用に、もう一度パスワードを入力し、[OK] を押します。
- 22. [設定] を押します。
- 23. [閉じる] を押します。
- 24. [設定] を押します。
- 25. [初期設定] キーを押します。

#### ₩ 補足

- NCP の設定には、オプションの NetWare カードが必要です。
- 名前の登録については、P.183「名前を登録する」を参照してください。
- 接続種別で [NDS] を選択したときは、ユーザー名に続けてユーザーオブジェクトの存在するコンテキスト名を入力します。ユーザー名が "user"、コンテキスト名が "context" であるときの、入力するユーザー名は "user.context" になります。
- フォルダーの指定は、パスを直接指定するか、ブラウザーネットワークでフォルダーを選択します。
- •「フォルダー認証」で[指定しない]を選択したときは、[ファイル転送設定]タブにある[送信初期ユーザー名・パスワード]で設定したユーザー名とパスワードが有効になります。詳しくは P.35「ファイル転送設定」を参照してください。
- ユーザー認証を設定しているときは、管理者に確認してください。

- Windows および Mac OS の共有フォルダーを登録するときは、P.215「SMB のフォルダー宛先を登録する」を参照してください。
- FTP サーバーのフォルダーを登録するときは、P.221「FTP のフォルダー宛先を登録する」を参照してください。

#### NCP のフォルダーを直接指定する

- 1. 「パス名」の「入力」を押します。
- **2.** パス名を入力します。

文字の入力については、『本機のご利用にあたって』「文字入力のしかた」を参照してください。

- 3. [OK] を押します。
- 4. 「接続テスト」を押し、パスが正しく設定されたか確認します。
- 5. [確認] を押します。

#### ₩ 補足

- NCP の設定には、オプションの NetWare カードが必要です。
- 接続種別で [NDS] を選択した場合、NDS ツリー名が "tree"、ボリュームの存在するコンテキスト名が "context"、ボリューム名が "volume"、フォルダー名が "folder" であるときのパスは "\text{Yfree}volume.context{Yfolder" です。
- 接続種別で [Bindery] を選択した場合、NetWare サーバー名が "server"、ボリューム名が "volume"、フォルダー名が "folder" であるときのパスは、"<del>YY</del>server<del>Y</del>volume ¥folder" です。
- 接続テストが失敗したときは、設定を確認してからもう一度接続テストを行ってください。
- ご利用のパソコンでファイアーウォールなどのセキュリティーにかかわる設定がされていると、フォルダー送信ができないことがあります。そのときは、NetBIOS や本機の IP アドレスを例外設定にしてください。設定については、Windows のヘルプを参照するか、ファイアーウォールなどのソフトウェアのメーカーにお問い合わせください。

#### NCP のフォルダーをネットワーク参照から指定する

- 1. [ネットワーク参照] を押します。
- 2. 接続種別で [NDS] を選択したときは、NDS ツリーの一覧が表示されます。 接続種別で [Bindery] を選択したときは、NetWare サーバーの一覧が表示されます。

5

3. NDS ツリー、または NetWare サーバーの階層をたどり、登録するフォルダーを探します。

「ひとつ上の階層へ」を押すと階層を切り替えることができます。

- 4. 登録したいフォルダーを選択します。
- **5.** [OK] を押します。

#### ₩ 補足

- NCP の設定には、オプションの NetWare カードが必要です。
- アクセス認証されているフォルダー宛先だけがブラウザーネットワーク上に表示されます。
- 使用する言語が本機と異なると、正しく表示されないことがあります。
- 一覧で表示されるのは最大で 100 件です。

## NCP のフォルダー宛先を変更する

- 1. [初期設定] キーを押します。
- 2. [アドレス帳管理] を押します。
- 3. [変更] を押します。
- 4. [フォルダー] を押します。
- 5. フォルダー宛先を変更するユーザーを選択します。

変更したいユーザーのキーを押すか、[番号指定]を押して登録番号をテンキーで入力します。

ユーザーは、名前/ヨミガナ、ユーザーコード、ファクス番号、フォルダー名、メールアドレス、IP ファクス宛先から検索できます。

- **6.** [フォルダー] を押します。
- 7. 「パス名」の [入力] を押します。
- 8. 接続種別を選択します。

NDS ツリーから指定するときは [NDS]、NetWare サーバーから指定するときは [Bindery] を押します。

9. 指定方法を選択し、パスを指定し直します。

フォルダーの指定は、パスを直接指定するか、ネットワークを参照してフォルダーを選択し直します。詳細については、P.228「NCPのフォルダーを直接指定する」、P.228「NCPのフォルダーをネットワーク参照から指定する」を参照してください。

文字の入力については、『本機のご利用にあたって』「文字入力のしかた」を参照してください。

- 10. 「接続テスト」を押し、パスが正しく設定されたか確認します。
- 11. [確認] を押します。
- 12. [設定] を3回押します。
- 13. [閉じる] を押します。
- 14. [初期設定] キーを押します。

#### ₩ 補足

- NCP の設定には、オプションの NetWare カードが必要です。
- 名前、キー表示名、見出しの変更については、P.184「名前を変更する」を参照してください。
- 接続テストが失敗したときは、設定を確認してからもう一度、接続テストを行ってく ださい。
- ご利用のパソコンでファイアーウォールなどのセキュリティーにかかわる設定がされていると、フォルダー送信ができないことがあります。そのときは、NetBIOS や本機の IP アドレスを例外設定にしてください。設定については、Windows のヘルプを参照するか、ファイアーウォールなどのソフトウェアのメーカーにお問い合わせください。

#### プロトコルを変更する

フォルダー宛先で使用するプロトコルを NCP から SMB または FTP に変更します。

**1.** [SMB] または [FTP] を押します。



確認画面が表示されます。

- 2. [切り替える] を押します。
- 3. 各項目を再度入力します。

## ₩ 補足

• NCP の設定には、オプションの NetWare カードが必要です。

### NCP のフォルダー宛先を消去する

- 1. [初期設定] キーを押します。
- 2. 「アドレス帳管理」を押します。
- 3. 「変更」を押します。
- 4. 「フォルダー」を押します。
- 5. フォルダー宛先を消去するユーザーを選択します。

消去したいユーザーのキーを押すか、登録番号をテンキーで入力します。

ユーザーは、名前/ヨミガナ、ユーザーコード、ファクス番号、フォルダー名、メールアドレス、IP ファクス宛先から検索できます。

- **6.** [フォルダー] を押します。選択されていないプロトコルのキーを押します。 確認画面が表示されます。
- 7. 「切り替える」を押します。
- 8. [設定] を 2 回押します。
- 9. [閉じる] を押します。
- 10. 「初期設定」キーを押します。

#### →補足

- NCP の設定には、オプションの NetWare カードが必要です。
- ユーザーごと消去するときは、P.187「ユーザーを消去する」を参照してください。

# 宛先をグループに登録する

グループにあらかじめ登録されている宛先を登録すると、ファクス宛先やメール宛先をそれぞれグループで管理できます。

宛先をグループに分けるためには、あらかじめグループを登録しておく必要があります。 ここでは、グループの登録から説明します。

#### ☆重要

- 50 以上のフォルダー宛先が登録されたグループにファイル送信はできません。
- 1 つのグループに登録できる宛先は最大 500 件です。

## ₩ 補足

• グループ内のフォルダー宛先には他の人がアクセスできないように認証保護を設定することをお勧めします。認証保護の設定については、P.241「認証保護について」を参照してください。

#### グループを登録する

- 1. [初期設定] キーを押します。
- **2.** [システム初期設定] を押します。
- 3. [管理者用設定] を押します。
- **4.** [グループ登録/変更/消去] を押します。
- 5. [新規登録] を押します。
- 6. [登録情報] を押します。
- 7. [名前] を押します。



8. グループ名を入力し、[OK] を押します。

グループ名を入力すると、キー表示名とヨミガナも自動的に設定されます。 文字の入力については、『本機のご利用にあたって』「文字入力のしかた」を参照して ください。

9. [▼] を押して、[見出し 1]、[見出し 2]、[見出し 3] を表示させます。

5

- 10. グループを分類しておきたい見出しキーを押します。
- 11. 見出しを選択し、[設定] を押します。
- 12. [閉じる] を押します。
- 13. [設定] を押します。
- 14. 「初期設定」キーを押します。

#### ₩ 補足

- 「見出し」で選択できるキーは次のとおりです。
- [常用]:最初に表示されるページに登録されます。
- [あ] [わ]、[AB] [XYZ]、[1] [5]: それぞれの見出しのついたページに表示されます。
- [見出し] では「常用」と各見出しごとにもう1つ選択できます。

#### 宛先をグループに登録する

メール宛先を新規登録しているときに、グループに登録することもできます。

- 1. [初期設定] キーを押します。
- 2. [アドレス帳管理] を押します。
- 3. [変更] を押します。
- **4.** 表示するアドレスの種別を [全て表示]、[ユーザーコード]、[ファクス]、 [メール] または、[フォルダー] から選択します。
- 5. グループに登録したいユーザーを選択します。

登録したいユーザーのキーを押すか、[番号指定]を押して登録番号をテンキーで入力します。ユーザーは、名前/ヨミガナ、ユーザーコード、ファクス番号、フォルダー名、メールアドレス、IP ファクス宛先から検索できます。

- 6. 「登録先グループ」を押します。
- 7. 登録したいグループを選択します。



選択したグループが反転表示されます。



- 8. [閉じる] を押します。
- 9. [設定] を押します。
- 10. [閉じる] を押します。
- 11. [初期設定] キーを押します。

## グループを別のグループに登録する

- 1. [初期設定] キーを押します。
- 2. [システム初期設定] を押します。
- 3. [管理者用設定] を押します。
- 4. [グループ登録/変更/消去] を押します。
- 5. [変更] を押します。
- **6. グループに登録したいグループを選択します。**登録したいグループのキーを押すか、登録番号をテンキーで入力します。グループは名前/ヨミガナから検索できます。
- 7. [登録先グループ] を押します。
- **8.** 登録先のグループを選択します。



選択したグループが反転表示されます。





- 9. 「閉じる」を押します。
- 10. 「設定」を押します。
- 11. [閉じる] を押します。
- 12. [初期設定] キーを押します。

## グループに登録されている宛先を確認する

- 1. 「初期設定」キーを押します。
- 2. 「システム初期設定」を押します。
- 3. 「管理者用設定」を押します。
- 4. [グループ登録/変更/消去] を押します。
- 5. [変更] を押します。
- **6. 登録ユーザーを確認したいグループを選択します。** グループは名前/ヨミガナから検索できます。
- 7. [登録済ユーザー/グループ] を押します。



選択したグループに登録されている名前が一覧で表示されます。

- 8. 確認後、[閉じる] を押します。
- 9. [設定] を押します。
- 10. [閉じる] を押します。
- 11. [初期設定] キーを押します。

- 1. [初期設定] キーを押します。
- 2. 「アドレス帳管理」を押します。
- 3. 「変更」を押します。
- **4.** 表示するアドレスの種別を [全て表示]、[ユーザーコード]、[ファクス]、 [メール] または、「フォルダー] から選択します。
- **5.** グループから削除したいユーザーを選択します。

削除したいユーザーのキーを押すか、[番号指定]を押してテンキーで登録番号を押します。ユーザーは、名前/ヨミガナ、ユーザーコード、ファクス番号、フォルダー名、メールアドレス、IP ファクス宛先から検索できます。

- 6. [登録先グループ] を押します。
- 7. 削除したいグループを選択します。



選択したグループの反転表示が解除されます。



- 8. [閉じる] を押します。
- 9. [設定] を押します。
- 10. [閉じる] を押します。
- **11.** [初期設定] キーを押します。

#### 5

## 登録したグループをグループから削除する

- 1. [初期設定] キーを押します。
- 2. 「システム初期設定」を押します。
- 3. [管理者用設定] を押します。
- 4. [グループ登録/変更/消去] を押します。
- 5. 「変更」を押します。
- **6. グループから削除したいグループ名を選択します。** 削除したいグループのキーを押すか、登録番号をテンキーで入力します。グループは 名前/ヨミガナから検索できます。
- 7. [登録先グループ] を押します。
- 8. 削除したいグループを選択します。



選択したグループの反転表示が解除されます。



- 9. 「閉じる」を押します。
- 10. [設定] を押します。
- 11. [閉じる] を押します。
- 12. [初期設定] キーを押します。

## グループ名を変更する

- 1. [初期設定] キーを押します。
- 2. 「システム初期設定」を押します。
- 3. 「管理者用設定」を押します。
- 4. 「グループ登録/変更/消去」を押します。
- 5. 「変更」を押します。
- **6. 変更したいグループを選択します。** グループは名前/ヨミガナから検索できます。
- 7. [登録情報] を押します。
- **8.** グループ名、キー表示名、ヨミガナを変更するときは、[名前]、[キー表示名]、または[ヨミガナ]を押します。



- **9.** グループ名、キー表示名、またはヨミガナを入力し直し、[OK] を押します。 文字の入力については、『本機のご利用にあたって』「文字入力のしかた」を参照して ください。
- 10. 登録番号を変更するときは、[登録番号] を押します。
- 11. 登録番号をテンキーで入力し直します。
- 12. [#] を押します。
- 13. [設定] を押します。
- **14.** [▼] を押して、[見出し 1]、[見出し 2]、[見出し 3] を表示させます。
- **15.** ユーザーを分類しておきたい見出しキーを押します。
- **16.** 見出しを選択し、[設定] を押します。
- 17. [閉じる] を押します。
- 18. [設定] を押します。
- 19. [初期設定] キーを押します。

## 5

## グループを消去する

- 1. [初期設定] キーを押します。
- 2. [システム初期設定] を押します。
- 3. [管理者用設定] を押します。
- 4. [グループ登録/変更/消去] を押します。
- 5. [消去] を押します。
- **6. 消去したいグループを選択します。** グループは名前/ヨミガナから検索できます。
- 7. [消去する] を押します。
- 8. [閉じる] を押します。
- 9. [初期設定] キーを押します。

## 宛先リストを印刷する

アドレス帳に登録した宛先のリストを印刷します。

- 1. 「初期設定」キーを押します。
- 2. [システム初期設定] を押します。
- 3. [管理者用設定] を押します。
- 4. [アドレス帳:宛先リスト印刷] を押します。
- **5.** 印刷形式を選択します。 リストを両面に印刷するときは[両面に印刷]を押します。
- 6. [スタート] キーを押します。

## 5

## 認証保護について

送信者名やフォルダー宛先を選択するときに認証保護コードを入力するように設定できます。

宛先保護は以下の項目に設定できます。

- フォルダー宛先(SMB プロトコルを使用して接続するとき)
- 送信者

#### ユーザーに認証保護を設定する

- **1.** [初期設定] キーを押します。
- **2.** [アドレス帳管理] を押します。
- 3. 「変更」を押します。
- **4.** 表示するアドレスの種別を [全て表示]、[ユーザーコード]、[ファクス]、 [メール] または、[フォルダー] から選択します。
- **5.** 認証保護を設定するユーザーを選択します。 ユーザーは、名前/ヨミガナ、ユーザーコード、ファクス番号、フォルダー名、メールアドレス、IP ファクス宛先から検索できます。
- 6. [認証保護] を押します。



7. [使用対象] を押して、[宛先]、[送信者] を選択します。



「宛先」と「送信者」両方を選択することもできます。

- 5

- 8. [設定] を押します。
- 9. [宛先保護] を押します。
- **10.** [保護対象] を押して、[フォルダー宛先]、[送信者] を選択します。
- 11. [設定] を押します。
- 12. [保護コード] を押します。
- 13. 保護コードをテンキーで入力し、[#] を押します。
- 14. [設定] を押します。
- 15. [閉じる] を2回押します。
- 16. 「設定」を押します。
- **17.** [初期設定] キーを押します。

#### → 補足

• 保護コードは1桁から8桁まで指定できます。

#### グループに認証保護を設定する

- 1. [初期設定] キーを押します。
- 2. [システム初期設定] を押します。
- 3. 「管理者用設定」を押します。
- **4.** 「グループ登録/変更/消去]を押します。
- 5. 「変更」を押します。
- **6.** 宛先保護を設定するグループを選択します。 グループは名前/ヨミガナから検索できます。
- 7. [認証保護] を押します。
- 8. [宛先保護] を押します。
- 9. [保護対象] を押し、[フォルダー宛先] を押します。
- 10. [設定] を押します。

## 11. [保護コード] を押します。



12. 保護コードをテンキーで入力し、[#] を押します。



- 13. [設定] を押します。
- 14. [閉じる] を2回押します。
- 15. [設定] を押します。
- 16. [初期設定] キーを押します。



• 保護コードは 8 桁まで指定できます。

## アドレス帳の認証情報

本機のアドレス帳にある認証情報について説明します。

#### SMTP 認証

SMTP サーバーを使用するときに SMTP 認証を設定すると、ユーザーごとにユーザー名と パスワードを設定します。

SMTP サーバーを利用するには、あらかじめ SMTP サーバーを登録しておく必要があります。SMTP サーバーの登録について詳細は、P.35「ファイル転送設定」を参照してください。

## ☆重要

- SMTP 認証を設定しないときは、[ファイル転送設定] タブにある [SMTP 認証] の設定が有効になります。
- ユーザー認証を設定しているときは、管理者に確認してください。
- **1.** 「初期設定」キーを押します。
- 2. 「アドレス帳管理」を押します。
- 3. 「変更」を押します。
- **4.** 表示するアドレスの種別を [全て表示]、[ユーザーコード]、[ファクス]、 [メール] または、[フォルダー] から選択します。
- **5.** SMTP 認証を設定したいユーザーのキーを押すか、[番号指定] を押してテンキーで登録番号を押します。

ユーザーは、名前/ヨミガナ、ユーザーコード、ファクス番号、フォルダー名、メールアドレス、IP ファクス宛先から検索できます。

- 6. [認証情報] を押します。
- **7.** [SMTP 認証] を押します。
- **8.** [別の認証情報] を押します。
- 9. 「ログインユーザー名」の [変更] を押します。



**10.** ログインユーザー名を入力し、[OK] を押します。

文字の入力については、『本機のご利用にあたって』「文字入力のしかた」を参照してください。

- 11. 「ログインパスワード」の「変更」を押します。
- 12.「ログインパスワード」を入力し、[OK] を押します。
- 13. 確認用にもう一度パスワードを入力し、[OK] を押します。
- 14. [設定] を押します。
- 15. [閉じる] を押します。
- 16. [設定] を押します。
- 17. 「初期設定」キーを押します。

#### → 補足

• 名前の登録については、P.183「名前を登録する」を参照してください。

#### LDAP 認証

LDAP サーバーを使用するときに LDAP 認証を設定すると、ユーザーごとにユーザー名とパスワードを設定します。

LDAP サーバーを利用するには、あらかじめ LDAP サーバーを登録しておく必要があります。LDAP サーバーの登録については P.54「LDAP サーバーを設定する」を参照してください。

#### 重要

- LDAP 認証を設定しないときは、[管理者用設定] タブにある [LDAP サーバー登録/変更/消去] で設定したユーザー名とパスワードが有効になります。
- ユーザー認証を設定しているときは、管理者に確認してください。
- **1.** 「初期設定」キーを押します。
- 2. [アドレス帳管理] を押します。
- 3. [変更] を押します。
- **4.** 表示するアドレスの種別を [全て表示]、[ユーザーコード]、[ファクス]、 [メール] または、[フォルダー] から選択します。
- **5.** LDAP 認証を設定したいユーザーのキーを押すか、[番号指定] を押してテンキーで登録番号を押します。
  - ユーザーは、名前/ヨミガナ、ユーザーコード、ファクス番号、フォルダー名、メールアドレス、IP ファクス宛先から検索できます。
- 6. [認証情報] を押します。

- **7.** [LDAP 認証] を押します。
- 8. [別の認証情報] を押します。
- 9. 「ログインユーザー名」の [変更] を押します。



**10.** ログインユーザー名を入力し、[OK] を押します。

文字の入力については、『本機のご利用にあたって』「文字入力のしかた」を参照してください。

- 11.「ログインパスワード」の [変更] を押します。
- **12.** パスワードを入力し、[OK] を押します。
- 13. 確認用にもう一度パスワードを入力し、[OK] を押します。
- 14. [設定] を押します。
- 15. [閉じる] を押します。
- 16. [設定] を押します。
- 17. [初期設定] キーを押します。

## ₩ 補足

- 名前の登録については、P.183「名前を登録する」を参照してください。
- [指定しない] を選択したときは、[管理者用設定] タブにある [LDAP サーバー登録 /変更/消去] で設定したユーザー名とパスワードが有効になります。

## 使用できる機能を確認する

ユーザー認証では、ログインユーザー名、ログインパスワードにより個人やグループ単位でのアクセス制限を設定しています。

それぞれのユーザー、グループは、認証により本機へのアクセスを許可され、管理者によってアクセス権を与えられた機能だけを使用できます。

#### ユーザーが使用できる機能

ユーザーが使用できる機能は、コピー/ドキュメントボックス、プリンター、スキャナー、ファクスを使った印刷や蓄積、送信などです。

[システム初期設定]、[コピー/ドキュボ初期設定]、[プリンター初期設定]、[スキャナー初期設定]、[ファクス初期設定] など、機器の管理・調整に関する設定は、管理者が使用します。

ユーザー認証で、使用できる機能が制限されているときは、次の手順で使用できる機能を 確認できます。

- 1. [初期設定] キーを押します。
- 2. 「アドレス帳管理」を押します。
- 3. 「変更」を押します。
- **4.** 表示するアドレスの種別を [全て表示]、[ユーザーコード]、[ファクス]、 [メール] または、「フォルダー] から選択します。
- **5.** ユーザーを選択します。



- 6. 「認証情報」を押します。
- 7. [▼] を押し、[その他の機能使用許可] を押します。
- **8.** [その他の機能使用許可] で使用できる機能を確認します。
- 9. [設定] を押します。
- 10. [閉じる] を押します。
- 11. [初期設定] キーを押します。

# 6. Windows からファイルを直接印刷 する

Windows でコマンド(Ipr、ftp、sftp)を使用したファイル直接印刷についての説明です。

#### ☆重要

- この方法で印刷できるファイルは、本機が搭載しているエミュレーション用に作られたファイルです。エミュレーション用に作られたファイルとは、たとえば PostScript 3 用のポストスクリプトファイルなどです。
- 搭載していないエミュレーションのファイルは印刷できません。

## セットアップの流れ

Windows からファイル直接印刷するための、環境設定の方法の説明です。

**1.** 本機の操作部で TCP/IP プロトコルを有効にし、IP アドレスなど TCP/IP に関するネットワーク環境を設定します。

本機の TCP/IP プロトコルは、工場出荷時は有効に設定されています。

- **2.** Windows に TCP/IP プロトコルを組み込み、ネットワーク環境を設定します。 ネットワークに関する設定内容はネットワーク管理者に確認してください。
- **3.** Windows XP/Vista/7、Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2 で lpr を 使用して印刷するときは、ネットワークソフトウェアとして「UNIX 用印刷 サービス」を組み込みます。

#### ₩ 補足

- IP アドレスの設定については、P.71「ネットワークの設定」を参照してください。
- 詳細は P.275「DHCP を使用する」を参照してください。

## IP アドレスの代わりにホスト名を使用する

ホスト名が定義されていると、IP アドレスの代わりにホスト名を使用してプリンターを指定できます。使用するホスト名はネットワーク環境により異なります。

#### DNS を使用しているとき

DNS サーバー上のデータファイルに設定したホスト名を使用します。

#### DHCP を使用してプリンターの IP アドレスを設定しているとき

システム設定リストの「プリンター名」に印刷された名前をホスト名として使用します。

## ₩ 補足

• システム設定リストの印刷については、『プリンター』「テスト印刷する」を参照してください。

#### その他のとき

印刷を行うコンピューターの hosts ファイルに、ネットワークプリンターの IP アドレスとホスト名を追加します。追加のしかたは OS により異なります。

#### **1.** メモ帳などで hosts ファイルを開きます。

hosts ファイルは以下の場所にあります。

Windows XP/Vista/7、Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2 のとき

#### ¥WINDOWS¥SYSTEM32¥DRIVERS¥ETC¥HOSTS

# **2.** hosts ファイルに IPv4 と IPv6 のアドレスとホスト名を以下の形式で追加します。

IPv4 のとき

#### 192.168.15.16 ricoh # NP

192.168.15.16 は IPv4 アドレスの例、ricoh はプリンターのホスト名、#から行末まではコメントです。それぞれの項目をスペースかタブで区切り、1 行で入力します。IPv6 のとき

#### 2001:DB::100 ricoh # NP

2001:DB::100 は IPv6 アドレスの例、ricoh はプリンターのホスト名、#から行末まではコメントです。それぞれの項目をスペースかタブで区切り、1 行で入力します。

#### 3. ファイルを上書き保存します。

## ₩ 補足

• IPv6 環境下の Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2 でホスト名を使用しているときは、外部の DNS サーバーでホスト名の解決を行ってください。hostsファイルは使用できません。

b

• IPv6 対応の OS は、Windows XP SP2 と Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2、および Windows Vista/7 です。

## 印刷方法

lpr、ftp、sftp コマンドを使った印刷方法の説明です。

コマンドはコマンドプロンプト ウィンドウで入力します。各 Windows でのコマンドプロンプトの場所は次のとおりです。

#### Windows XP/Vista/7、Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2 のとき:

[スタート] - [すべてのプログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト]

#### ₩ 補足

- 印刷するファイルのデータ形式とプリンターのエミュレーションモードを合わせてください。
- 「print requests full」のメッセージが表示されたときは、印刷要求がフルの状態です。 印刷要求が少なくなってから印刷し直してください。各コマンドを使用したときの 最大セッション数は次のとおりです。
  - lpr: 10
  - ftp:3
  - sftp : 3
- ファイル名はコマンドを実行するディレクトリからのパスを含めた形で入力してく ださい。
- エミュレーションによってはエミュレーション固有のオプションも用意されています。それらのオプションについては各エミュレーションの使用説明書を参照してください。

### lpr コマンドで印刷する

#### IP アドレスを使用してプリンターを指定するとき

c:> lpr -S プリンターの IP アドレス [-P オプション] [-ol] ¥パス名¥ファイル名

#### IP アドレスの代わりにホスト名を使用するとき

c:> lor -S プリンターのホスト名 [-P] オプション [-ol] ¥パス名¥ファイル名

バイナリーファイルを印刷するときは -o l(小文字の O と、小文字の L) オプションを付けてください。

ホスト名が ricoh のプリンターに、C:\PRINT ディレクトリにある、名前が file1 の PostScript ファイルを印刷するときのコマンド例は次のとおりです。

c:> lpr -Sricoh -Pfiletvpe=RPS -o I C:\(\frac{1}{2}\)PRINT\(\frac{1}{2}\)file1

#### 仮想プリンターから印刷するとき

c:> lpr -S プリンターの IP アドレス(またはホスト名)[-P 仮想プリンター名] [-ol] ¥パス名¥ファイル名

#### ₩ 補足

• 仮想プリンターの設定については、『プリンター』「仮想プリンターを使用する」を参照してください。

#### ftp/sftp コマンドで印刷する

印刷するファイル数に応じて put または mput コマンドを使います。

#### 印刷するファイルが 1 つのとき

ftp> put +パス名+ファイル名 [オプション]

#### 仮想プリンターから印刷するとき

ftp> put ¥パス名¥ファイル名 [仮想プリンター名]

#### 印刷するファイルが複数のとき

ftp> mput ¥パス名¥ファイル名 [¥パス名¥ファイル名...]

ftp を起動してから印刷するまでの手順は次のようになります。ここでは ftp で説明します。

**1.** 本機の IP アドレス(または hosts ファイルに設定した本機のホスト名)を引数にして ftp コマンドを起動します。

% ftp 本機の IP アドレス (またはホスト名)

2. ユーザー名とパスワードを入力し、[Enter] キーを押します。

User:

Password:

ユーザー名とパスワードは管理者に確認してください。

ユーザー認証が設定されているときは、ユーザー名にログインユーザー名を、パスワードにログインパスワードを入力します。

**3.** バイナリーファイルを印刷するときは、ファイルのモードをバイナリーモードにします。

ftp> bin

バイナリーファイルをアスキーモードで印刷すると、印刷データが変更され正しく印刷されないことがあります。

**4.** 印刷するファイルを指定します。

以下は C:\(\mathbb{PRINT}\) ディレクトリにある、file1 という名前の PostScript ファイルを印刷する例と、file1 と file2 を印刷する例です。

ftp> put C:\text{YPRINT\text{Yfile1} filetype=RPS}

ftp> mput C:\text{YPRINT\text{Yfile1} file2}

## **5.** ftp を終了します。

ftp> bye

#### ₩ 補足

- ファイル名に「=」、「,」、「\_」 および「;」は使用できません。ファイル名をオプション文字列と判断してしまいます。
- mput コマンドではオプションを指定できません。
- ftp を使用のときは、pwd コマンドではオプションを指定できません。
- sftp を使用のときは、cd コマンドではオプションを指定できません。
- sftp を使用のときは、pwd コマンドではオプションを指定できません。
- sftp を使用のときは、ssh 設定の公開鍵を作成しておく必要があります。公開鍵の作成については、Web Image Monitor のヘルプを参照してください。
- 個人認証(ベーシック認証・Windows 認証・LDAP 認証・統合サーバー認証)が有効になっているときは、未認証ユーザー(正しくログインユーザー名とログインパスワードを入力しても認証されないユーザー)ではログインできません。
- mput コマンドではファイル名に「\*」や「?」のワイルドカードを使用できます。
- バイナリーファイルをアスキーモードで印刷すると、印刷データが変更され正しく印刷されないことがあります。
- C:\PRINT ディレクトリにある、file1 という名前のファイルを RPDL で印刷する例
  - ftp> put C:\text{YPRINT\text{Y}file1 filetype=R00}
- hosts ファイルへの本機のホスト名の登録について詳しくは、P.250「IP アドレスの代わりにホスト名を使用する」を参照してください。
- ログインユーザー名とログインパスワードについては、管理者に確認してください。
- 仮想プリンターの設定については、『プリンター』「仮想プリンターを使用する」を参照してください。

# 7. UNIX で印刷する

本機を UNIX 環境で使用するときの設定方法を説明します。

## セットアップ(UNIX)

UNIX でネットワークプリンターとして使用するときの、設定方法の説明です。

本機は LPD プロトコルをサポートしており、RFC1179 に準拠した LPD 搭載のホストから 使用できます。

設定方法は各 OS に搭載された LPD システムによって異なっています。

代表的な UNIX-OS で LPD 印刷環境の構築するためのシェルスクリプトを、ウェブサイト (http://www.ricoh.co.jp/) からダウンロードできます。適用 OS をウェブサイトで確認のうえ、ダウンロードしてください。また、インストールシェルの使用方法などに関しては、ウェブサイトにて提供している説明資料を参照してください。

#### LPD の設定方法

BSD ベースのリモートプリンターの設定方法、および Solaris2.x におけるネットワークプリンターの設定方法を説明します。

#### ₩ 補足

• コマンド例は、使用している OS によって多少異なります。本書の説明内容を参考に、それぞれの OS のマニュアルを参照してください。

#### BSD ベースの LPD システム

システムでスーパーユーザー(root 権限)、またはそれに準ずるシステム管理者権限が必要です。

#### ☆重要

- 適用する OS で LPD 印刷をサポートしている
- 本機に IPv4 アドレスが設定されており、ネットワークで有効なことが確認できている
- 本機の設定における TCP/IP プロトコルおよび LPD プロトコルがともに有効になって いる

#### /etc/printcap へのエントリー追加

Ipr コマンドを使用して LPD 印刷ができるように、/etc/printcap を修正します。 ここでは、プリンター名、ホスト名、論理プリンター名が以下のように設定されているものとします。

プリンター名: ricoh prn

ホスト名: printer\_host

論理プリンター名:filetype=RPS

• エントリー追加例

ricoh\_prn Ricoh Network Printer:¥

:lp=:¥

:rm=printer host:¥

:rp=filetype=RPS:¥

:sd=/usr/spool/lpd/ricoh prn:¥

:lf=/var/log/ricoh-lpd-errs:¥

:mx#0:

#### ₩ 補足

- 「ricoh\_prn | Ricoh Network Printer:¥」のフィールドは、プリンターの識別名(プリンター名)です。lpr コマンドから指定するプリンター名は、ここで指定する識別名です。
- 「ricoh\_prn | Ricoh Network Printer:¥」のフィールドでは、「 | 」を使用していくつものプリンター識別名を記載できます。
- •:lp=:\mathbb{!p=:\mathbb{!}以降のフィールドは、プリンター属性に関する記載です。ケーパビリティの名称で表されます。
  - lp

本機を接続するときのデバイス名です。本機をネットワークプリンターとして使用するときには、通常このフィールドには何も指定しません。(なお、プリンターをワークステーション上に直接接続するときには、デバイスファイル名を記載します。)

• rm

本機のホスト名を指定します。必要に応じて/etc/hosts ファイルにホスト名を事前に記載する必要があります。

• rp

論理プリンター名を指定します。本機では、印刷時のオプション指定文字列を指定します。特に必要がなければ、Ip(デフォルト)を指定します。

登録したプログラム番号の指定については、P.261「エミュレーションとプログラム」を参照してください。

• sd

印刷を行うときに一時的に使用するスプールディレクトリのパス名を指定します。スプールディレクトリはネットワークプリンターごとに必要になり、/etc/printcap に記載するエントリー毎に作成しなければなりません。

If

口グを格納するファイルのフルパス名を指定します。

• mx

スプールディレクトリにコピーできるファイルの最大サイズを指定します。

通常、何も指定しないか適当な値を設定します。0 を指定すると無制限、指定しないと 1024K バイトとなります。

#### スプールディレクトリの作成

ターミナルでスプールディレクトリを作成します。root 権限が必要です。

(例)

# mkdir/user/spool/lpd

# cd/user/spool/lpd

# mkdir ricoh prn

# chown daemon ricoh prn

# chgrp daemon ricoh prn

# chmod 770 ricoh prn

LPD システムを再起動します(LPD システムの再起動については、OS ごとに方法が異なります。詳細は OS に添付のドキュメントを確認してください)。

(例)

# lpc restart ricoh\_prn

#### 印刷動作の確認

ここまでに作成したプリンターが正しく動作するかを確認します。

Usage: lpr -P プリンター名 ファイル名[ファイル名...]

(例)

% lpr -Pricoh-prn file1

#### ₩ 補足

- プリンター名には、/etc/printers.conf にエントリーを追加したときのプリンター名を 指定します。
- ファイル名には、「\*」や「?」のワイルドカードを使用できます。
- 「print requests full」のメッセージが表示されたときは、印刷要求が最大セッションを 超えていてジョブを受け付けることができない状態です。最大セッションは 10 セッ ションです。

#### Solaris の LP システム

システムでスーパーユーザー(root 権限)、またはそれに準ずるシステム管理者権限が

#### 必要です。

#### ☆ 重要

- 適用する OS で LPD 印刷をサポートしている
- 本機に IPv4 アドレスが設定されており、ネットワークで有効なことが確認できている
- 本機の設定における TCP/IP プロトコルおよび LPD プロトコルがともに有効になっている

#### プリンターの作成

Solaris では、ネットワークプリンターとリモートプリンターの 2 種類のプリンターを 作成できます。

ここでは、プリンター名、ホスト名、論理プリンター名が以下のように設定されているものとします。

プリンター名: ricoh prn

ホスト名: printer host

論理プリンター名: filetype RPS

• リモートプリンターの作成方法

# /usr/sbin/lpadmin -p ricoh\_prn -s printer\_host!lp -T dumb -I(大文字のアイ) any (非 PS プリンター設定)

または

# /usr/sbin/lpadmin -p ricoh\_prn -s printer\_host!filetype\_RPS -T PS -I (大文字のアイ) postscript (PS プリンター設定)

• ネットワークプリンターの作成方法

# lpadmin -p ricoh\_prn -m netstandard -o protocol=bsd -o dest=printer\_host:lp - v /dev/null -T unknown -I(大文字のアイ) any (非 PS プリンター)

#### または

# Ipadmin -p ricoh\_prn -m netstandard -o protocol=bsd -o dest=printer\_host:filetype\_RPS -v /dev/null -T PS -I (大文字のアイ) postscript (PS プリンター)

#### ₩ 補足

- 詳細は、Solaris に付属のドキュメントを参照して確認してください。
- 非 PS プリンター設定で、印刷時に使用するプログラムを指定するときは、Ip を filetype=P1 などと置き換えてください。

#### プリンターの有効化

作成したプリンターを有効化し、プリンターが動作できる状態にします。

# accept printer

destination printer "printer" now accepting requests

# enable printer
printer "printer" now enabled

#### 印刷動作の確認

作成されたプリンターが正しく動作しているか、コマンドを入力して確認します。 Usage: lp-d プリンター名 ファイル名 [ファイル名 ...]

% lp -d ricoh prn file1

#### ₩ 補足

- プリンター名には、/etc/printers.conf にエントリーを追加したときのプリンター名を 指定します。
- ファイル名には、「\*」や「?」のワイルドカードを使用できます。
- 「print requests full」のメッセージが表示されたときは、印刷要求が最大セッションを 超えていてジョブを受け付けることができない状態です。最大セッションは 10 セッ ションです。
- PostScript プリンターを作成したときには、ファイル名で指定されるファイルは PostScript データでなければ、正しく出力されないことがあります。
- バナーページが出力されることがあるので、不要なときには、コマンドラインで「-o nobanner」指定により付加しないで出力できます。

## オプション指定

ここでは、RPDL/PS3/PDFからの印刷オプション指定について記載しています。

PCL、RP-GL/2、RTIFF エミュレーションからも印刷オプションを指定できます。PCL、RP-GL/2、RTIFF の印刷オプションについては、『エミュレーション』を参照してください。

オプションを使用することにより、本機固有のプリンター機能を使った印刷ができます。 指定できるオプションの種類と動作は、エミュレーションにより異なります。

#### オプションに入力できる文字列について

- 本機が認識できるオプション文字列は最大 512 バイトです。
- PostScript 3 を使用のとき、本機が認識できるオプション文字列は最大 256 バイトです。
- OS によってはオプションとして入力できる文字数に制限があります。オプションの省略形を使用しても文字数の制限を超えてしまうときは、本機のプログラム 登録を使用してください。

#### オプションを指定するコマンドを入力するとき

- 複数のオプションを指定するときはカンマ()で区切って入力します。
- 印刷するファイルの中にオプション指定を制御するコマンドが含まれていると きは、その内容が優先します。
- イコール (=) を含まないオプションを単独で指定するときは、オプションの先頭にカンマ(,) を追加します。

#### オプション指定の方法に制限がある OS のとき

オプション指定にイコール(=)が使用できない OS では、イコールの代わりにアンダーライン(\_)が使用できます。

たとえば、filetype をオプションに指定するときは、filetype\_RPS(省略形は fil\_RPS)のように入力してください。

また、オプション指定にカンマ(,) が使用できない OS では、カンマの代わりにセミコロン(;) が使用できます。

#### Solaris 2.6 以上で指定できるオプションの数について

Solaris 2.6 以上でオプションを指定するときは、プリンターの種類やコマンドによって、指定できるオプション数が異なります。

- lpr
  - リモートプリンターのとき 文字列制限の範囲内で複数指定可能
  - ネットワークプリンターのとき コマンドにかかわらず一つだけ指定可能

7

• rsh

文字列制限の範囲内で複数指定可能

• rcp

コマンドにかかわらず一つだけ指定可能

• ftp

文字列制限の範囲内で複数指定可能

#### ₩ 補足

• RP-GL/2、または RTIFF エミュレーションから印刷オプションを指定できます。RP-GL/2、RTIFF の印刷オプションについては、『エミュレーション』を確認してください。

#### エミュレーションとプログラム

印刷時に使用するエミュレーションまたはプログラムを指定します。使用の拡張エミュレーションカードによって設定できるエミュレーションの指定値が異なります。

filetype(または fil)=エミュレーションの指定値(またはプログラム登録番号の指定値)

• エミュレーション: 指定値

RPCS: RCS

PostScript 3: RPS または POSTSCRIPT

GL/GL2 ( $GL \mp - F$ ): RGLGL/GL2 ( $RPGL2 \mp - F$ ): GL2

R16: R16 R55: R55 R98: R98 RTIFF: RTF RPDL: R00 PCL5c: PCL

BMLinkS: BMLINKS

PDF: PDF

• プログラム登録番号:指定値

プログラム 1: P1 プログラム 2: P2 プログラム 3: P3 プログラム 4: P4

プログラム 5:P5

プログラム 6:P6

プログラム7:P7

プログラム8:P8

プログラム9:P9

プログラム 10: P10

プログラム 11:P11

プログラム 12: P12

プログラム 13: P13

プログラム 14: P14

プログラム 15: P15

プログラム 16: P16

#### PostScript 3 で印刷するときのコマンド例(本機のホスト名 ricoh ファイル名 file1)

- <rsh> % rsh ricoh print filetype=RPS < file1</li>
- <rcp> % rcp file1 ricoh:filetype=RPS
- <ftp> ftp> put file1 filetype=RPS

#### ftp の cd コマンドの利用

ftp で印刷するときは、cd コマンドでオプションを指定しておけば、put または mput コマンド使用時にそのオプションが有効になります。

ftp> cd オプション

• 搭載していないエミュレーションは指定しても無効です。

#### ₩ 補足

- 現在設定されているオプションを表示するには pwd コマンドを使います。
- ftp> pwd

#### 漢字フィルター

漢字フィルターを使用すると、作成したテキストファイルと同じ漢字コードで印刷できます。

#### ☆重要

• エミュレーションが RPDL のときに有効です。漢字フィルターを指定するときはエミュレーションとして RPDL (filetype=R00) を指定します。

filter (またはflt) =漢字コード指定値

• 漢字コード:指定値(省略値)

EUC : EUC (E)
JIS : JIS (J)

シフト JIS: SJIS (S)

EUC 漢字コードのテキストファイルを印刷するときのコマンド例(本機のホスト名 ricoh、ファイル名 file1)

<rsh> % rsh ricoh print filetype=R00,filter=EUC < file1

<rc>> % rcp file1ricoh:filetype=R00,filter=EUC

<ftp> ftp> put file1 filetype=R00,filter=EUC

#### 給紙トレイ

給紙トレイを指定します。使用のオプションによっては、設定できる給紙トレイの指定 値が異なります。

#### ☆ 重要

- エミュレーションが RPDL、PostScript 3、または PDF のときに有効です。
- 増設していないトレイを指定しても無効です。

#### **RPDL**

• tray=給紙トレイの指定値(給紙トレイ:指定値)

給紙トレイ1:1 給紙トレイ2:2 給紙トレイ3:3 給紙トレイ4:4 手差しトレイ:T

- 給紙トレイの指定値は機器情報で得られる給紙トレイ番号に対応しています。
- 給紙トレイ 2 の用紙に印刷するときのコマンド例(本機のホスト名 ricoh、ファイル名 file1)

<rsh> %rsh ricoh print tray=2 < file1

<rcp> %rcp file1 ricoh:tray=2

<ftp> ftp> put file1 tray=2

#### PostScript 3、PDF

• tray=給紙トレイの指定値(給紙トレイ:指定値)

給紙トレイ 1: tray1 給紙トレイ 2: tray2 給紙トレイ 3: tray3 給紙トレイ4: tray4 手差しトレイ: bypass 自動トレイ選択: all

• トレイ 2 の用紙に印刷するときのコマンド例(プリンターのホスト名 ricoh ファイル名 file1)

<rsh> % rsh ricoh print tray=tray2 < file1

<rcp> % rcp file1 ricoh:tray=tray2

<ftp> ftp> put file1 tray=tray2

#### 用紙サイズ

用紙サイズを指定します。使用の機種によっては、設定できる用紙サイズの指定値が異なります。

#### ☆ 重要

- エミュレーションが RPDL または PostScript 3 のときだけ有効です。
- 存在していない用紙サイズは指定しても無効です。

#### **RPDL**

• paper=用紙サイズの指定値(指定値:用紙サイズ)

A3R: A3 (∃⊐)

A4R: A4 (∃⊐)

A4:A4 (タテ)

A5R: A5 (∃⊐)

A5:A5 (タテ)

B4R: B4 (∃⊐)

B5R: B5 (∃⊐)

B5:B5 (タテ)

B6R: B6 (∃⊐)

A6R: A6 (∃⊐)

PCR: ハガキ (ヨコ)

DLR: 11×17 (ヨコ)

LGR: 81/2×14 (∃⊐)

LTR: 81/2×11 (∃⊐)

LT:81/2×11 (タテ)

 $HLR: 51/2 \times 81/2 (\exists \exists)$ 

7

HLT: 51/2×81/2 (タテ)

28NR:12×18 (∃⊐)

WPCR: 往復ハガキ (ヨコ)

• A3 の用紙に印刷するときのコマンド例(本機のホスト名 ricoh ファイル名 file1)

<rsh> % rsh ricoh print paper=A3R < file1

<rcp> % rcp file1 ricoh:paper=A3R

<ftp> ftp> put file1 paper=A3R

#### PostScript 3

• paper=用紙サイズの指定値

指定値:a3wide( $12\times18$ )、a3(A3)、a4(A4)、a5(A5)、a6(A6)、jisb4(B4)、jisb5(B5)、jisb6(B6)、ledger( $11\times17$ )、letter( $81/2\times11$ )、halfletter( $51/2\times81/2$ )、legal( $81/2\times14$ )、jpost(八ガキ)、jpostd(往復八ガキ)、c6(C6)、jisenvforeign4(洋形 4 号封筒)、jisenvlong3(長形 3 号封筒)、jisenvlong4(長形 4 号封筒)、jisenvkaku2(角形 2 号封筒)、jisenvforeignlong3(洋長 3 号封筒)、Executive( $71/4\times101/2$ )、FGL( $8\times13$ )、foolscap( $81/2\times13$ )、folio( $81/4\times13$ )、k8( $267\times390$ )、k16( $195\times267$ )、engquatro( $8\times10$ )、GovernmentLG( $81/4\times14$ )、GLT( $8\times101/2$ )、inch10x14、inch11x15、custom

• A3 の用紙に印刷するときのコマンド例(本機のホスト名 ricoh ファイル名 file1)

<rsh> % rsh ricoh print paper=a3 < file1

<rcp> % rcp file1 ricoh:paper=a3

<ftp> ftp> put file1 paper=a3

#### 用紙種類

用紙の種類を指定します。

#### ☆ 重要

- エミュレーションが RPDL、PostScript 3、または PDF のときに有効です。
- 対応していない用紙種類は指定しても無効です。
- RPDL のときは、用紙サイズに付加して用紙種類を指定します。

#### **RPDL**

• paper= 用紙サイズの指定値+用紙種類の指定値

.Thin (薄紙)、.Plain (普通紙)、.Recycled (再生紙)、.Special (特殊紙)、.Letterhead (レターヘッド付き用紙)、.Transparency (OHP フィルム)、.Labels (ラベル紙)、.Plainduplexbackside (普通紙裏紙)、.Thickduplexbackside (厚紙裏紙)、.Color (色紙)、.Thick (厚紙)、. Middlethick (中厚口)、.Envelope (封筒)

- A3 再生紙の用紙に印刷するときのコマンド例(本機のホスト名 ricoh、ファイル名 file1)
  - <rsh> % rsh ricoh print paper=A3R.recycled < file1
  - <rcp> % rcp file1 ricoh:paper=A3R.recycled
  - <ftp> ftp> put file1 paper=A3R.recycled

#### PostScript 3、PDF

- mediatype=用紙種類の指定値
  - plain(普通紙)、recycled(再生紙)、plainorrecycled(普通紙/再生紙)、special (特殊紙)、letterhead(レターヘッド付き用紙)、transparency(OHP フィルム)、labels(ラベル紙)、color(色紙)、thin(薄紙)、thick(厚紙)、middlethick(中厚口)、envelope(封筒)、auto(自動選択)
- 再生紙の用紙に印刷するときのコマンド例(本機のホスト名 ricoh、ファイル名 file1)
  - <rsh> % rsh ricoh print mediatype=recycled < file1
  - <rcp> % rcp file1 ricoh:mediatype=recycled
  - <ftp> ftp> put file1 mediatype=recycled

### 排紙トレイ

排紙トレイを指定します。

#### ☆ 重要

- エミュレーションが RPDL、PostScript 3、または PDF のときだけ有効です。
- 増設していないトレイを指定しても無効です。

#### **RPDL**

bin=排紙トレイの指定値

排紙トレイ番号2のトレイに排紙するときのコマンド例(本機のホスト名 ricoh、ファイル名 file1)

- <rsh> % rsh ricoh print bin=2 < file1
- <rcp> % rcp file1 ricoh:bin=2
- <ftp> ftp> put file1 bin=2
  - 排紙トレイの指定値は機器情報(例:ftp の get info -)で得られる排紙トレイ番号に対応しています。
  - 機器情報は、次の手順で見ることができます。
    - 1. コンソールを使用できるようにします。
    - 2.「ftp (本機のIPアドレス)」と入力し、[Return] キーを押します。

7

- 3. [Return] キーを2回押します。
- 4. 「get info -」と入力し、[Return] キーを押します。 プリンター情報が表示されます。
- 5.「bye」と入力し、[Return] キーを押します。
- 6. 「exit」と入力し、[Return] キーを押します。 ワークステーションの画面に戻ります。

#### PostScript 3、PDF

- outbin=排紙トレイの指定値 upper、inner、manual
- upper に排紙するときのコマンド例(本機のホスト名 ricoh、ファイル名 file1)
  - <rsh> % rsh ricoh print outbin=upper < file1
  - <rcp> % rcp file1 ricoh:outbin=upper
  - <ftp> ftp> put file1 outbin=upper

#### 印刷部数

印刷部数を指定します。

#### ☆ 重要

- エミュレーションが RPDL、PostScript 3、または PDF のときに有効です。
- 漢字フィルターを指定すると、印刷部数の指定は無効になります。
- PostScript 3 または PDF のときは、「qty」と同時に指定しないでください。

#### copies=印刷部数 (1 999)

- 10 部印刷するときのコマンド例(本機のホスト名 ricoh ファイル名 file1)
- <rsh> % rsh ricoh print copies=10 < file1
- <rcp> % rcp file1 ricoh:copies=10
- <ftp> ftp> put file1 copies=10

#### ソート部数

ソートする印刷部数を指定します。

#### ☆ 重要

- エミュレーションが PostScript 3 または PDF のときに有効です。
- •「copies」と同時に指定しないでください。

#### qtv=ソート部数 (PostScript 3、PDF: 1999)

10 部ソートして印刷するときのコマンド例(本機のホスト名 ricoh、ファイル名 file1)

<rsh> % rsh ricoh print qty=10 < file1

<rcp> % rcp file1 ricoh:qty=10

<ftp> ftp> put file1 qty=10

#### 両面印刷

用紙の両面に印刷できます。



• エミュレーションが RPDL、PostScript 3、または PDF のときに有効です。

#### **RPDL**

• bothside または bothleft (左とじ)

bothright (右とじ)

flip (上とじ)

singleside (両面印刷の解除:片面印刷)

• 左とじで両面印刷するときのコマンド例(本機のホスト名 ricoh、ファイル名 file1)

<rsh> % rsh ricoh print bothside < file1

<rcp> % rcp file1 ricoh:bothside

<ftp> ftp> put file1 bothside

#### PostScript 3、PDF

• duplex=on (両面印刷する)

duplex=off (両面印刷しない)

binding=longedge (両面印刷時のとじ位置の設定:長辺)

binding=shortedge(両面印刷時のとじ位置の設定:短辺)

binding=left (両面印刷時のとじ位置の設定:左)

binding=top (両面印刷時のとじ位置の設定:上)

binding=right (両面印刷時のとじ位置の設定:右)

• 両面印刷でとじ位置を長辺にするときのコマンド例 (本機のホスト名 ricoh、ファイル名 file1)

<rsh> % rsh ricoh print duplex=on, binding=longedge < file1

<rcp> % rcp file1 ricoh:duplex=on, binding=longedge

<ftp> ftp> put file1 duplex=on, binding=longedge

#### ₩ 補足

- RPDL で印刷オプションに漢字フィルターを指定しているときは、両面印刷されない ことがあります。このようなときは、漢字フィルターの指定をしないでください。
- 印刷データによって印刷したあと両面印刷が解除されないことがあります。次の印刷時にも両面印刷されるときは singleside を指定してください。

#### 解像度

印刷する解像度を指定します。

#### 重要

エミュレーションが PostScript 3 または PDF のときに有効です。使用の機種によっては、設定できる解像度の指定値が異なります。

resolution=解像度(200,300,400,600)

600dpi で印刷するときのコマンド例(本機のホスト名 ricoh、ファイル名 file1)

<rsh> % rsh ricoh print resolution=600 < file1

<rcp> % rcp file1 ricoh:resolution=600

<ftp> ftp> put file1 resolution=600

#### ユーザーコード

ユーザーコードを指定できます。

#### 生 書 式

#### 説明

- ユーザーコードには半角数字 8 文字を指定できます。
- ユーザーコードの前後に""を指定する必要があります。
- Windows の FTP クライアントのとき、usercode は指定できません。

#### ₩ 補足

- OS によってはダブルクォーテーションは送信されないため、バックスラッシュ "\=" (0x5c) などのエスケープ記号が必要となることがあります。たとえば rsh のとき は、次のような書式となります。
- rsh hostname print usercode=¥"12345¥" < 印刷ファイル
- ftp でユーザーコードを指定するときは、以下のように大文字で指定してください。
- ftp> put filename USERCODE=\text{\text{"12345\text{\text{\text{\*"}}}}"

#### オプション指定の変更方法

lpr で印刷するときはインストールシェル実行時に指定したオプションが使用されます。 一度設定したオプションを変更したいときは、使用しているワークステーションに応じて 次のように操作します。

#### BSD 系 UNIX ワークステーション

/etc/printcap から変更するプリンターのエントリーを削除し、もう一度セットアップします。セットアップのときに、新しいオプションを指定します。

または、/etc/printcap から変更するプリンターのエントリーを探し、その rp ケーパビリティを新しいオプション指定に変更します。

#### Solaris、HP-UX

変更するプリンターのエントリーを削除し、もう一度セットアップします。セットアップのときに、新しいオプションを指定します。プリンターのエントリーを削除するには、以下のように操作します。

- 1. スケジューラーを停止します。
  - # /usr/sbin/lpshut
- 2. プリンターを削除します。
  - # /usr/sbin/lpadmin -x プリンターの名前
- 3. スケジューラーを再起動します。
  - # /usr/lib/lp/lpsched

## 本機の状態表示

BSD 系 UNIX ワークステーションのとき、以下のコマンドを使用してプリンターの状態や情報を表示したりファイルにコピーしたりできます。

#### 表示するとき

本機の状態を表示するためのコマンドの説明です。

- lpq コマンドを使用して本機の状態(ステータス)と印刷ジョブ情報を表示できます。% lpq -P 本機の名前
- rsh、rcp、ftp を使用して、指定したパラメーターに応じた内容を表示できます。% rsh 本機のホスト名 パラメーター

% ftp 本機のホスト名

User: ユーザー名

password: パスワード ftp> get パラメーター

• rsh、rcp、ftp、sftp で指定できるパラメーターには次の種類があります。

stat:機器の状態(ステータス)

stat: 印刷ジョブの情報(印刷ジョブ情報)

info: 給紙トレイ、排紙トレイ、搭載しているエミュレーション(機器情報)

prnlog: これまでに印刷した記録(プリントログ情報)

syslog: ネットワークインターフェースボードに関して発生したメッセージの記録 (システムログ情報)

#### ファイルにコピーするとき

rcp、ftp を使用して、指定したパラメーターに応じた内容をファイルにコピーできます。 % rcp プリンターのホスト名:パラメーター ファイル名

% ftp プリンターのホスト名

User: ユーザー名

password: パスワード

ftp> get パラメーター ファイル名

₩ 補足

パラメーターの種類は、表示するときと同じです。

## 8. 付録

# Windows ターミナルサービス/Citrix Presentation Server を使用する

Windows ターミナルサービス/Citrix Presentation Server を使用する方法の説明です。

#### 動作環境

使用できる OS と Citrix Presentation Server との組み合わせは次のとおりです。

#### Citrix Presentation Server 4.0, 4.5/XenApp 5.0/6.0

- Windows Server 2003/2003 R2
- Windows Server 2008/2008 R2

#### 対応プリンタードライバー

Windows ターミナルサービスがインストールされている環境で使用できるプリンタードライバーは、次のとおりです。

- RPCS ドライバー
- PCL ドライバー
- PS3 ドライバー

#### 制限

動作が制限される環境についての説明です。

#### 印刷時

サイズの大きな画像や、フォントが大量に含まれたデータを印刷すると、画像や文字 抜けが発生することがあります。事前検証のうえ、運用してください。

#### 「クライアントプリンタの自動作成機能」使用時

「クライアントプリンタの自動作成機能」とは、Citrix サーバーにログオンするときに、クライアント側で使用しているローカルプリンターの情報を基にして、Citrix サーバー側にて、そのクライアント専用の論理プリンターが自動的に作成される機能です。事前検証のうえ、運用してください。

• 大容量の画像データを印刷したり、ISDN などの電話回線を利用した WAN 環境で使用になるときは、事前検証のうえ、運用してください。

•「Citrix 管理コンソール」より、「クライアントプリンターで使用可能な帯域幅」 を使用環境に合わせて設定して、使用してください。

サーバー側で印刷エラーが発生し、印刷ジョブや「クライアントプリンタの自動作成機能」で作成されたプリンターが削除されないときは、次の対処方法を行ってください。

•「Citrix 管理コンソール」の「プリンタの管理」のプロパティにて「ログオフ時に 保留中の印刷ジョブを削除する」設定を実施します。

#### 「プリンタードライバーの複製機能」使用時

事前検証のうえ、運用してください。

正しく複製されないときは、各サーバーにプリンタードライバーをインストールして、運用してください。

#### ₩ 補足

• 制限事項について詳しくは、リコーホームページを参照してください。

## DHCP を使用する

本機を DHCP 環境で使用できます。WINS サーバーが稼働している環境では、同時にプリンター名を WINS サーバーに登録できます。

動作対象の DHCPv4 サーバーは、Windows server 2003/2003 R2/2008/2008 R2 日本語版、NetWare、および UNIX に標準添付されている DHCP サーバーです。

動作対象の DHCPv6 サーバーは、Windows server 2008/2008 R2 日本語版、NetWare、および UNIX に標準添付されている DHCP サーバーです。

WINS サーバーは DHCPv6 に対応していません。

WINS サーバーを使用するときは、本機の設定項目で [WINS 設定] を [使用する] に設定してください。

WINS サーバーを使用することで、リモートネットワークのプリンターポートでホスト名を使用できます。

WINS サーバーを使用しないときは、毎回同じ IPv4 アドレスが割り当てられるように、本機に割り当てる IPv4 アドレスを DHCP サーバーで予約してください。

複数の DHCP サーバーが存在するときは、すべての DHCP サーバーに同じ予約をしてください。本機は最初に応答した DHCP サーバーからの情報で動作します。

ネットワークに ISDN 回線を接続している環境で DHCP リレーエージェントを使用したときは、本機からパケットが送出されるたびに ISDN 回線が接続され、多大な通信料がかかることがあります。

#### ₩ 補足

• 本機が DHCP から取得した IPv4 アドレスは、システム設定リストで確認できます。 システム設定リストの印刷方法は、『プリンター』「テスト印刷する」を参照してくだ さい。

#### AutoNet 機能を使用する

DHCP サーバーから IPv4 アドレスが割り当てられなかったとき、本機は、臨時に 169.254.xxx.xxx ではじまるネットワークで使用されていない IPv4 アドレスを自動選択して使用できます。

#### ₩ 補足

- AutoNet 機能で自動選択された IPv4 アドレスは、DHCP サーバーが IPv4 アドレスの 割り当てを再開すると、DHCP サーバーから割り当てられた IPv4 アドレスを優先的に 使用します。このとき、本機が再起動するため、一時的に印刷ができなくなります。
- 本機が使用している IPv4 アドレスはシステム設定リストで確認できます。システム 設定リストの印刷方法は、『プリンター』「テスト印刷する」を参照してください。

- AutoNet モードで動作中のときは、WINS サーバーへのプリンター名の登録は行われません。
- AutoNet 機能で起動している機器以外とは通信できません。ただし、Mac OS X 10.2.3 以降が稼働している Macintosh とは通信できます。

## ダイナミック DNS 機能を使用する

ダイナミック DNS とは、DNS サーバーが管理しているレコード(A レコード、AAAA レコード、CNAME および PTR レコード)を動的に更新(登録・削除)する機能です。本機が接続されているネットワーク環境に DNS サーバーがあり、本機が DNS クライアントであるとき、ダイナミック DNS 機能によって動的にレコードを更新できます。

#### 更新処理について

本機の IP アドレスが静的か DHCP から取得しているかによって、更新処理の動作が異なります。

ダイナミック DNS 機能を使用しないとき、本機の IP アドレスが変更されると、DNS サーバーで管理しているレコードを手動で更新が必要です。

本機でレコードの更新を実行するときは、DNS サーバーの設定が次のどちらかになっている必要があります。

- セキュリティー設定がされていない
- セキュリティー設定で、更新を許可するクライアント(本機)を IP で指定している

#### 静的 IPv4 設定のとき

IPv4 アドレス、ホスト名が変更されたときは、本機が A レコード、および PTR レコードを更新します。

また、A レコードを登録するときに、CNAME も登録します。登録できる CNAME は次のとおりです。

 イーサネット、IEEE 802.11 a/b/g のとき PRNXXXXXX (PRNXXXXXX は MAC アドレスの下位 3 バイトの 16 進数) ただし、ホスト名が CNAME と同じ (PRNXXXXXX) ときは、CNAME は登録されません。

#### DHCPv4 設定のとき

DHCPv4 サーバーが本機の代理でレコードを更新します。次のどちらかになります。

- 本機が DHCPv4 サーバーから IPv4 アドレスを取得するとき、DHCPv4 サーバーが A レコードと PTR レコードを更新
- 本機が DHCPv4 サーバーから IPv4 アドレスを取得するとき、本機が A レコードを更新し、DHCPv4 サーバーが PTR レコードを更新

A レコードを登録するときに、CNAME も登録します。登録できる CNAME は次のとおりです。

イーサネット、IEEE 802.11 a/b/g のとき
 PRNXXXXXX (PRNXXXXXX は MAC アドレスの下位 3 バイトの 16 進数)

#### IPv6 設定

本機が AAAA レコードおよび PTR レコードを更新します。

また、AAAA レコードを更新するときに、CNAME も登録します。

ステートレスアドレスが新たに設定されたときは、DNS サーバーに追加登録されます。

#### ₩ 補足

メッセージ認証を使用した動的更新(TSIG、SIG(0))はサポートしていません。

#### 動作対象の DNS サーバー

#### 静的 IPv4 設定のとき

- Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2 に標準添付の Microsoft DNS サーバー
- BIND8.2.3 以降

#### DHCPv4 設定の場合で本機が A レコードを更新するとき

- Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2 に標準添付の Microsoft DNS サーバー
- BIND8.2.3 以降

#### DHCPv4 設定の場合で、DHCPv4 サーバーがレコードを更新するとき

- Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2 に標準添付の Microsoft DNS サーバー
- BIND8.2.3 以降
- NetWare 6.5J 以降に標準添付の DNS サーバー

#### IPv6 設定のとき

- Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2 に標準添付の Microsoft DNS サーバー
- BIND9.2.3 以降

#### 動作対象の DHCPv4 サーバー

本機の代理で A レコード、および PTR レコードを更新することができる DHCPv4 サーバーは次のとおりです。

- Windows Server 2003/2003 R2/2008 に標準添付の Microsoft DHCPv4 サーバー
- ISC DHCP 3.0 以降
- NetWare 6.5J 以降に標準添付の DHCPv4 サーバー

## ダイナミック DNS 機能の設定方法

telnet で dns コマンドを使用して設定します。



• 詳細は P.117「dns」を参照してください。

## 使用上の注意

ネットワークインターフェースボードを使用するときは、次の事項に注意してください。 設定が必要なときは、正しく設定してから使用してください。

#### ネットワークに ISDN 回線を接続しているとき

リコー製のネットワークユーティリティーには周期的に装置と通信を行うものがあり、設定したアドレスの値によっては ISDN 回線が接続されたままの状態になり、多大な通信料がかかることがあります。装置のネットワークアドレスを設定するとき、およびネットワークユーティリティーの通信先のアドレスを指定するときは、回線の接続が発生しない値に設定してください。

リモート側のネットワーク上に NetWare のファイルサーバーが存在しているときは、本機から送出されるパケットにより ISDN 回線が接続されたままの状態になり、多大な通信料がかかることがあります。これは NetWare の仕様によるものなので、この問題を回避するには次に示すネットワーク管理上での対応が必要です。ネットワーク管理上対応できないときは、本機の設定で対応してください。

#### ₩ 補足

• NetWare の設定には、オプションの NetWare カードが必要です。

#### ネットワーク管理上の対応方法

ISDN ルーターで本機のパケットをフィルタリングし、本機のパケットが ISDN 回線に流れないように設定してください。

フィルタリングする本機の MAC アドレス(物理アドレス)は、本機から印刷するシステム設定リストの「物理アドレス」に記載されています。

ルーターの設定を変更できないときは、次の手順で対応してください。

#### プリンターの設定による対応方法(NetWare を使用するとき)

- 1. 本書のセットアップ方法にしたがい、必ずファイルサーバーを指定します。
- **2.** NetWare の使用環境に合わせてフレームタイプを固定します。

#### プリンターの設定による対応方法(NetWare を使用しないとき)

1. ネットワークインターフェースボードは印刷していない間もネットワーク上にパケットを発行します。プロトコルの選択で NetWare を無効にします。

#### ₩ 補足

• システム設定リストの印刷については、『プリンター』「テスト印刷する」を参照して ください。

8

• NetWare の設定には、オプションの NetWare カードが必要です。

#### ダイヤルアップ関連機器を使用しているとき

#### ☆ 重要

• ダイヤルアップルーターを経由して配信サーバーと接続するように設定されているときは、配信サーバーへの接続時に回線の接続が発生し、通信料がかかることがあります。

本機をネットワークに接続して使用になるときは、セットアップ時や設定の変更時など に、次のことに注意してください。

具体的な設定項目などについては、Ridoc Document Router、Ridoc Desk Navigator の使用説明書やヘルプを参照してください。

#### ネットワーク環境にダイヤルアップルーターが接続されているとき

本機、Ridoc Document Router、Ridoc Auto Document リンク、Ridoc Desk Navigatorでは、接続する配信サーバーを適切に設定してください。さらに、Ridoc Document Router の配信管理ツールで行う I/O 機器設定では、その他の接続機器を適切に設定してください。

ネットワーク環境を変更したときは、接続機器やクライアントコンピューターの配信管理ツール、Ridoc Auto Document リンク、Ridoc Desk Navigator で、接続する配信サーバーを正しく設定しなおし、配信管理ツールのI/O 機器設定で、接続機器を正しく設定しなおしてください。

#### ダイヤルアップ接続しているパソコンを使用のとき

- Ridoc Document Router は、ダイヤルアップ接続しているパソコンにインストールしないでください。
- ダイヤルアップ接続しているパソコンで、Ridoc Document Router、Ridoc DeskNavigator、Ridoc Auto Document リンク、TWAIN ドライバーを使用するとき、設定によっては配信サーバーや機器との接続のためにダイヤルアップ接続が行われることがあります。パソコンからインターネットに自動的に接続するように設定していると、接続確認のダイアログボックスが表示されずに回線がインターネットに接続され、通信料が発生することがあります。不要なダイヤルアップ接続を行わないために、必ず接続確認を表示する設定で運用してください。また、これらのソフトウェアを使用中に不要なダイヤルアップ接続が行われていないかを確認してください。

#### ₩ 補足

• NetWare の設定には、オプションの NetWare カードが必要です。

#### NetWare 環境で印刷するとき



• IPv6 環境では使用できません。



• NetWare の設定には、オプションの NetWare カードが必要です。

#### フォームフィードの設定

NetWare で用紙送り(フォームフィード)の設定をしないでください。Windows のプリンタードライバーで改ページの制御を行っているため、NetWare で設定は必要ありません。設定していると正しく印刷できないことがあります。

用紙送りしないようにするには、使用している OS に応じて次のように設定します。

• Windows XP、Windows Server 2003/2003 R2 のときは、プリンターのプロパティの「NetWare 設定」タブで「フォームフィード」のチェックを外します。

#### バナーページの設定

NetWare でバナーページの設定をしないでください。Windows のプリンタードライバーで改ページの制御を行っているため、NetWare での設定は必要ありません。

バナーページを付けないようにするには、使用している OS に応じて次のように設定します。

• Windows XP、Windows Server 2003/2003 R2 のときは、プリンターのプロパティの [NetWare 設定] タブで [バナーの使用] のチェックを外します。

#### 本機のリセット後に印刷するとき

リモートプリンターとして使用している本機をリセットすると、プリンターは 30~40 秒後にいったんプリントサーバーから切断され、そのあと再び接続されます。リセット後、切断されるまでの間も印刷ジョブは受け付けられますが、このジョブは実際には削除されて印刷されないことがあります。これは NetWare の仕様によるものです。

プリンターをリモートプリンターとして使用していて、リセットした直後に印刷するときは、プリントサーバーでプリンターのステータスが未接続になったことを確認するか、リセットしてから2分ほど待って印刷してください。

#### Ridoc IO Navi で IPP を使用するとき

Ridoc IO Navi で IPP を使用するときの注意事項です。

本機能を使用するときは、Ridoc IO Navi が必要です。Ridoc IO Navi は、リコーのホームページからダウンロードできます。詳しくは、『本機のご利用にあたって』「ソフトウェアのダウンロードについて」を参照してください。

- 本機が受け付ける Ridoc IO Navi からの印刷ジョブは、1 件だけです。本機が印刷中のとき、他のユーザーが Ridoc IO Navi を使用して続けて接続しようとしても、先に行っている印刷が完了するまでは接続できません。このとき、後から接続しようとしたユーザーの Ridoc IO Navi は、リトライ設定時間経過ごとに接続を試みます。
- Ridoc IO Navi が本機に接続できずタイムアウトになると、印刷ジョブが削除されます。このときは、印刷の操作をもう一度やり直す必要があります。
- 他のパソコンから出された印刷ジョブは、プロトコルにかかわらず、プリンターのアイコンをダブルクリックして開くウィンドウに表示されません。
- 複数のユーザーが Ridoc IO Navi を使用して印刷しようとしたときは、本機に接続しようとした順に印刷が始まらないことがあります。
- IPP の印刷ポート名に IP アドレスは使用できません。Ridoc IO Navi がポート名として IP アドレスを使用するため、ポートの競合が発生します。
- SSL を使用する場合、本機にアクセスするときは、「https://(本機のIP アドレス) もしくは(ホスト名)/printer」と入力します。このときは、使用のパソコンに Internet Explorer がインストールされている必要があります。Internet Explorer6.0 以降を推奨します。
- 本機にアクセスする場合、[セキュリティの警告] が表示されたときは、使用しているパソコンへの証明書のインストールが必要です。このときは、[証明書のインポートウィザード] で証明書ストアの場所は、[証明書をすべて次のストアに配置する] を選択し、[信頼されたルート] の [ローカルコンピュータ] を選択します。

#### ₩ 補足

• SSL(暗号化通信)について詳しくは、『セキュリティーガイド』を参照してください。

#### 拡張無線 LAN ボード使用しているときの注意

無線 LAN インターフェースを使用してネットワークに接続するときの注意点を説明します。無線 LAN では、LAN ケーブルの代わりに電波を利用して情報をやりとりします。無線 LAN の電波は、一定の範囲内であれば壁などの障害物も越えて到達するため、セキュリティーに関する設定を行っていないときは、次のような問題が発生することがあります。

#### 個人情報の漏洩

• ID、パスワード、クレジットカードの番号やメールの内容などが、第三者に盗み見られる。

#### ネットワークへの不正侵入

- ウィルスなどによってデータやシステムを破壊・改ざんされる。
- 特定の人物になりすまして不正な情報を流される。
- 機密情報が持ち出される。

これらの問題が発生するのを少なくするためには、本機や無線 LAN アクセスポイントなどの無線 LAN 製品に搭載されている機能を確認し、セキュリティーに関する設定を行うことをお勧めします。

#### ネットワークの雷波状態が悪いとき

電波状態が悪いと、接続が途切れたり、接続できなくなったりします。本機の「電波 状態」とアクセスポイントの電波状態を確認し、電波状態が悪いときは、次の点に注 意して対処してください。

- 本機とアクセスポイントを近づける。
- アクセスポイントと本機の間の見通しをよくする。
- アクセスポイントや本機の近くから電子レンジなど電波の発する機器を遠ざける。

#### TCP/IP プロトコル(IPv4/IPv6 について)

IP アドレスとは TCP/IP ネットワークで機器を判別するための、重複しない特定の番号(アドレス)です。

その中で IPv4 というプロトコルに基づく 32 ビットのアドレス空間を「IPv4」 (xxx.xxx.xxx の形で表される)、IPv6 というプロトコルに基づくアドレス空間を「IPv6」 (xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx の形で表される) といいます。

本機では「IPv6」の工場出荷時の設定は「無効」になっているので、IPv6 環境で使用するときは、本体パネルにて「IPv6」の設定を「有効」にしてください。そのときでも IPv4 は使用できます。

IPv6 環境では、本体の電源を入れたときにネットワークケーブルが本体に接続されていれば、自動で本体にローカルのアドレスが設定されます。これを「リンクローカルアドレス」と呼び、IPv4 環境での Autonet に相当します。

#### ₩ 補足

• アクセスポイントの電波状態は、使用しているアクセスポイントの使用説明書を参照 して確認してください。

# ネットワークの設定一覧

#### ネットワークの設定一覧

| <ul><li>◆必須</li><li>○ 必要に応じて限定</li></ul> |                        | 使用する機能              |       |                   |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |                         |        |                  |     |
|------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------|-------------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|-------------------------|--------|------------------|-----|
|                                          |                        | プリンター/<br>PC ファクス機能 |       | インターネット<br>ファクス機能 |        | IP- ファクス機能 |        | メール送信機能    |        | ファイル送信機能   |        | ネットワーク配信機能 |        | WSD 送信機能   |        | ネットワーク TWAIN<br>スキャナー機能 |        | ドキュメントボック:<br>機能 |     |
| 見出し                                      | 設定項目                   | イーサ<br>ネット          | 無線LAN | イーサ<br>ネット        | 無線 LAN | イーサ<br>ネット | 無線 LAN | イーサ<br>ネット | 無線 LAN | イーサ<br>ネット | 無線 LAN | イーサ<br>ネット | 無線 LAN | イーサ<br>ネット | 無線 LAN | イーサ<br>ネット              | 無線 LAN | イーサ<br>ネット       | 無線レ |
| インターフェース接定/<br>ネットワーク                    | 本体 IPv4 アドレス           | •                   | •     | •                 | •      | •          | •      | •          | •      | •          | •      | •          | •      | •          | •      | •                       | •      | •                | •   |
|                                          | Pv4 ゲートウェイアドレス         | 0                   | 0     | •                 | •      | •          | •      | •          | •      | •          | •      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0                       | 0      | 0                | 0   |
|                                          | 本体 IPv6 アドレス           | 0                   | 0     | 0                 | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0                       | 0      | 0                | 0   |
|                                          | Pv6 ゲートウェイアドレス         | 0                   | 0     | 0                 | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0                       | 0      | 0                | 0   |
|                                          | IPv6 ステートレスアドレス自動設定    | 0                   | 0     | 0                 | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0                       | 0      | 0                | 0   |
|                                          | DHCPv6 IQX             | 0                   | 0     | 0                 | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0                       | 0      | 0                | 0   |
|                                          | DNS (RX)               | 0                   | 0     | 0                 | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0                       | 0      | 0                | 0   |
|                                          | DDNS 設定                | 0                   | 0     | 0                 | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0                       | 0      | 0                | 0   |
|                                          | IPsec                  | 0                   | 0     | 0                 | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0                       | 0      | 0                | 0   |
|                                          | ドメイン名                  | 0                   | 0     | 0                 | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0                       | 0      | 0                | 0   |
|                                          | WINS IRR               | 0                   | 0     | 0                 | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0                       | 0      | 0                | 0   |
|                                          | 有効プロトコル                | •                   | •     | •                 | •      | •          | •      | •          | •      | •          | •      | •          | •      | •          | •      | •                       | •      | •                |     |
|                                          | NCP 配信時プロトコル           | 0                   | 0     |                   |        |            |        |            |        |            |        |            |        | 0          | 0      |                         |        |                  |     |
|                                          | NW フレームタイプ             | 0                   | 0     |                   |        |            |        |            |        |            |        |            |        | 0          | 0      |                         |        |                  |     |
|                                          | SMB コンピューター名           | 0                   | 0     |                   |        |            | i e    |            |        |            |        |            |        | 0          | 0      |                         |        |                  |     |
|                                          | SMB ワークグループ            | 0                   | 0     |                   |        |            | 1      |            |        |            |        |            |        | 0          | 0      |                         |        |                  |     |
|                                          | ネットワークインターフェース選択       | •                   |       | •                 |        | •          |        | •          | •      | •          | •      | •          |        |            |        | •                       | •      | •                |     |
|                                          | イーサネット連度               | 0                   |       | 0                 |        | 0          |        | 0          |        | ō          |        | 0          |        | 0          |        | 0                       |        | 0                |     |
|                                          | SNMPv3 通信許可設定          | 0                   | 0     | 0                 | 0      | o          | 0      | o          | 0      | o          | 0      | 0          | 0      | o          | 0      | 0                       | 0      | 0                | 0   |
|                                          | SSL/TLS 通信許可設定         | 0                   | 0     | o                 | 0      | o          | 0      | o          | o      | ŏ          | o      | o          | 0      | o          | o      | o                       | 0      | o                | 0   |
|                                          | ホスト名                   | 0                   | 0     | 0                 | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | Õ          | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0                       | 0      | 0                | 0   |
|                                          | 本体名                    | 0                   | 0     | _                 |        |            |        |            |        | •          |        | _          | -      | Ö          | 0      |                         |        |                  | _   |
|                                          | イーサネット用 IEEE 802.1X 認証 | 0                   |       | 0                 |        | 0          |        | 0          |        | 0          |        | 0          |        | 0          |        | 0                       |        | 0                |     |
| インターフェース設定/<br>無線 LAN                    | 通信モード                  |                     | •     |                   | •      |            |        |            | •      |            | •      |            | •      |            | •      |                         | •      |                  |     |
|                                          | SSID 19/3f             |                     | 0     |                   | 0      |            | 0      |            | 0      |            | 0      |            | 0      |            | 0      |                         | 0      |                  | 0   |
|                                          | アドホックチャンネル             |                     | 0     |                   | 0      |            | 0      |            | ő      |            | 0      |            | ŏ      |            | 0      |                         | 0      |                  | Ö   |
|                                          | セキュリティー方式選択            |                     | 0     |                   | 0      |            | 0      |            | 0      |            | 0      |            | 0      |            | 0      |                         | 0      |                  | 0   |
|                                          | 配信オプション                |                     |       |                   |        |            |        |            |        |            |        | •          | ě      |            |        |                         |        |                  | Ť   |
| ファイル転送設定                                 | ファクス受信文書配信設定           |                     |       |                   |        |            |        |            |        |            |        | 0          | 0      |            |        |                         |        |                  |     |
|                                          | SMTP サーバー              |                     |       | •                 | •      |            | 1      | •          | •      |            |        |            | -      |            |        |                         |        |                  |     |
|                                          | SMTP IRIE              |                     |       | 0                 | 0      |            |        | 0          | 0      |            |        |            |        |            |        |                         |        |                  |     |
|                                          | POP before SMTP        |                     |       | Ö                 | 0      |            |        | 0          | 0      |            |        |            |        |            |        |                         |        |                  |     |
|                                          | 受信プロトコル                |                     |       | o                 | 0      |            |        | ő          | o      |            |        |            |        |            |        |                         |        |                  |     |
|                                          | POP3/IMAP4 19/9r       |                     |       | ő                 | o      |            |        | o          | ő      |            |        |            |        |            |        |                         |        |                  |     |
|                                          | 管理者メールアドレス             |                     |       | Ö                 | ő      |            |        | ő          | ő      |            |        |            |        |            |        |                         |        |                  |     |
|                                          | メール通信ボート設定             |                     |       | ě                 | ĕ      |            | 1      | o          | 0      |            |        |            |        |            |        |                         |        |                  |     |
|                                          | メール受信所挙許問設定            |                     |       | 0                 | 0      |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |                         |        |                  | 1   |
|                                          | ラ信メールサイズ制限             |                     |       | 0                 | 0      |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |                         |        |                  | 1   |
|                                          | サーバー側メール保持             |                     |       | 0                 | 0      |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |                         |        |                  | 1   |
|                                          | 送信初期ユーザー名・パスワード        |                     |       | - 0               |        |            |        |            |        | 0          | 0      |            |        |            |        |                         |        |                  | 1   |
|                                          | 送信メール本文登録/変更/消去        |                     |       | 0                 | 0      |            |        | 0          | 0      |            |        |            |        |            |        |                         |        |                  | -   |
|                                          | ファクスメールアカウント           |                     |       | •                 |        |            |        | J          | 0      |            |        |            |        |            |        |                         |        |                  | 1   |
|                                          | スキャナー再送信間隔時間           |                     |       |                   |        |            |        | 0          | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      |            |        |                         |        |                  | 1   |
|                                          | スキャナー再送信回数             |                     |       |                   |        |            |        | 0          | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      |            |        |                         |        |                  | -   |
|                                          | ヘイヤノ □ 一門店店開駅          |                     |       |                   |        |            |        |            |        |            |        | _ 0        |        |            |        |                         |        |                  |     |

議記:
- (前位プロトコル) は、使用するプロトコルが [特別] に設定されていることを確認してください。
- (前位プロトコル) は、使用するプロトコルが [特別] に設定されていることを確認してください。
- (課題 [ADJ と [ネットワークインターフェース展刊] は、影響機 [ADJ 水一半を発電したときと表示されます。 (一サネットと無線 LADJ が明力接続 されているとは、記念されているインターフェースが特別になります。
- (国MTD ザーパー) と [ファクスメールアカウント] は、インターネットファクスの返信機能を使うたかに最低級必要な批准用です。
- (国MTD ザーパー) と [ファクスメールアカウント] は、インターネットファクスの返信機能を使うたかに最低級必要な必要項目です。

MEMO

MEMO

MEMO